





四八記 類

直に後 其教学

一種の本文しは

一样臭塞自 悉几京四股物 其治多易

東 府此 魚見者又不可以

丁里不連語言 室 依者此邪中於 其州外又不可不該

心凡之類皆 而不可以標本論之是宜養血過和

参数相

山胧萜烯 見諸不怕徒見則不可治 服合 九血佐 節故痛四節枯不治 此法直視唯如斯強 面赤如莊 我頭面青

東地口中八白作者不可重發其作故此某亦不 白芍 防己桂枝 等等

日 る可える附子防爪防己

知器 海路 不包盖其那之 一先以外城鎮食 随転出

附方四倍十五 桂-芍-杏-、依本方如一條麻-院 杏- 体本方的一條 附地村场 なせい

京之於少陽原陰東北前 食品中八初病无行及 并不行以後全分加 追雅廣園

野心女神静いた神 は死五万以聘種調整と 第三月如心下病偏和 州山山ち

大寒之後四年了冬了

於 近西季少陽之氣

三个就比即限得到

州益石

11.00

麻木をかたれらる 限割藏桂寸 即处者们分准 自己を 膝茶柜 首凡寒在和之部加卷風 使用贝多仁南 院指委任 佐八州子

凡若 两 感 於寒

ながる

之敏疑之故後人纷独之論俱亦得其

石自入北木

兓 η 耄

終右信奉

**亥至後服必殿班其狂丽** 

佐設元矣

生班凉騰加湯

太英 芒硝 唇科 极寒 你胡野麥主人热勢走 **坚夫帐胡舍三** 

する

禁胡凉腦

煎温服 聖成數京

南林

此為狭虚正言

有汗如性节

もなる本義へそび お野城葛

力も放れ太古去

翻沙

塞下海輪輪初色經入三五日後安言五休此神子常有自 河班用硝英人數正人盖病後以大座若依

思是冷氣使の事務色中乾燥衛中益熟傷冬れ

九傷多男

"病多、数大热而渴女上白胎

脉左右皆珍於石沈寒且数

一一一一 此

## 渡

惠依順之則陽氣俱 城野

多人 歷 流水 一般去

短拖貨

經四少強所至為湯疹

金盖胖主皮毛放红白 有余熱令大行 金之状見於皮膚 之太を別割己

心火梅而来之、色文名曰應珍

食不正之熟故至春 皆然春之竹致く

為素慶會 已成發班之故教

其实恐极後麻实太

月大昌人愛不正之家華春豪班和錦文歌他依依 伯仁日麻者血之後個故食班

私恐扶疾如作自裡而数于外通聖山

千太陸鄉 我知点如孤注於

M

変無葛 有首外 報情

確如此 择等種板 都事外匯報係限年養不本差 西外本本 歌歌 事外匯報

1

看国借心完聚甚度实仍是之外底不有內傷不是中有有拿之誠此發東地

起其我热趣多と る后右

察惟门思陈中此

乃在脈俱衣

董東恒之葉而為當世之母年果

在才氣以豚大於人近一傷白云

YII 祖出類牌脈之大数

رغ

## 疾飲

病人

下型停冰雪心颤吟者時作必不到啥人不可以不要感觉我心喻

形和磁

青中每有一掌如水准之寒店 四肢骨骨節項與並及常門入至于 豆破疫飲除首本店

高失志颇任 沒項結核犯項非難

政而然想

本世也味 等は如其人時務

咽乾

小児則醫病福福

家具見為通常三年真次之即官人治法宣先逐敗揮然後看建実翻程

**PP
を
回
は** 

候消積

用好度在侵物中 úl

領揮世

沒在.輕將 膝下

木松脂

歧毛先

五歲六方 人皮毛先

但但病疾飲入胃易之而不行上入于肺 起動了氣必工衛而為改甚則動

假令程在 疾為應不同宜随証而治之是

可加き野

取為实抗

明者三批加知

停直然加举生

ひ太聖心情半飲 古附海る

自應数枯麻瓜陈養

教徒入肺中心知多地 寺迹療

なない 他和和光光

椒印丸

但根の不平者四年度 先機の後與者四米度

三日一作者 那入於三隣經

行等或回取原太口許能成應其初藏

公勘主於再感後国因傷甚病力作宜其

若誤作應 旧而風地常縣 勢多人

原此我之以致食用事去人 寒の療気が級巨勝い越入る

麻經る施脈目

氣度弱症形也深

聽陽用生地妻門天花牛時 大鴻大縣 用小條切人 船知英福干富生有中山 杨栀蕙

人應三陳加川芳告葛二本一梅 房 堀者生地有福 等如 かのなまる 京胡起食 双香附临料青花

「行をみり先大威力快然林

附借寒不甚無不管 電人見人心情心

多来少数田戸順品 不依如雅恐惧我不是威中恨之而物玄 日多寒热汗が扁豆則善吃し己乃 处其船進己不告明

〈依胡鴻條明柱姜湯察明四物湯、之類 中常看得廣應三年俱

霍礼

吐下打 僧察社想頭痛眩暈 八 小隔勿成非回思犯 路飲食

一則,轉能人敢即死盖沒陽及尽所情

皆成亦得無之 石否塞と放轉

· 黄白衣 大百丈 題百大 大百十五 一种景中人来多圣颜不理中也

陽最や

一方一次, 清爽一學却水煎水

か 個本红む茶木面星 丁金砂はる

一体のち木八花

九霍礼如海五都散加為明夷門衛工

及月八英連者常数

世鴻

日人表は下班皆属れ根

以史奏世の數情化 用冷原情 无法

重之艺

度者物

和此以古

国田野元カネ

烹 芗

下通常権小便赤城や南白者が多着を為照明集 故路利者學人員以孫律一每至放了 用為經典甚於屬胃体骨不成甚病皆與該之俗是刑的為

仲最終利可下者志用茶私等過級で工作者れる過去行 八陽遊禮鄉肠胃滋四輕快積行即与

南男似人尚某者徒 裏急後軍經濟混下追看各属大找所名加 は無之利症数而何

初得一二月前元氣水屋少推豫天胡胃表之下沒看氣血胡 現 無水本 此亦大縣言名藏如人矣者十余四後亦有下之而必者 一月後不可丁

後重者横馬或墜下之故原外鱼階尤帶黎本香林柳不和下利腹痛者用過茶美桂之為切己門際用於於於 版痛, 母有多佐~奏奉

方は飛状か感多動る 我热趣彩身有俱痛表配宜做玩不苦味与并生養煎取

南风部下臨宣於禮之盖风傷町之主血城之下血者宣流血治更清本株入類或用朴道一下血者宣流血治更清本株入類或用朴道付景施孔雅一八樓之為人名典分香月所來以生 大孔順同縣流於下之不當極柳一本連於 食热水止為陰虚用寒凉茶必美 有温傷軍宜行經清無

血痢久昼愈者應隆厘四物為主

是太太 100 五白芍鬼极名三五平杨立友弘 要先出始接为以功後第一人 理多煎湯於日即心如吐則再強 (私門我稍代則き 角がちが不多片陈冬 有去羅実務之功

程十末

从脫難者

**金之数**醇 日水湖形 《迷白

今冬









忙汗喉諸諸頭腫嘔鬼 忡証瘅虽氣痛脹吐神 警座 山麻在心積喷缸 健厥 鼻耳胸腹 虚號 病 氣痛損逆 癫血眼痛腰劳吞 痛証月 屈痛極酸 那痔口痿服眩店 累漏 · 証痛運滿更

罗旗中

上焦在胃口上通於天气主纳而不可故上焦吐者皆及於氣 其脉浮而供其証食已即吐局飲飲不大便結上气衛骨而 焦在中院上通城至主的熟水穀放中焦吐者皆於積 於 再其治當降 乳和甲 脉况而遅其证朝食 奠吐墓食朝味不住情利大使秘罕不 焦在 府下下通地气主出而不納故下焦吐者昏逆葵其 陰當以毒其去其積於柳木香行其氣 食多記相假為積而痛其脈浮而長其証或先滿而後入 為異耳 三者俱属於胃以者極可以以其乳

上焦在胃口上通於太气主的而不平放上焦吐者皆後於氣 其脉浮而供其証食已即吐局飲飲永大便結上气衛骨而 焦在府下下通地气主出而不納故下焦此者皆從葵其 陰當以毒業去其積換柳木香行其氣 食子記相假為積面痛其脈字而長其証或老城而後人 其在中院上通达到主衛熟水穀故中焦此看守经於積有 於 須其沿當降乳和甲 經日諸匹吐酸比 血多少為異耳 東垣日支吧吐吃 女陽 多红 三者俱属於胃与者施司之以其記

脉院而遅其证朝食 美吐暴食朝味人信利大使松而不

通伯法當以毒其通其抄零温其寒气大便的通復中 焦其如文不食大段松結而自愈入

此外有傷寒陽明冥热甚而吐进者

有胃热而吐有 有內傷飲食與塞太悲以致胃气不得宜遍而吐者

有胃寒而吐煮

時上思心吐清水者 有脾湿太甚不是運化精微致清爽留飲節冷上中一焦 有久病气度胃气表甚闻較气則吃家者

麻經口吧而脈弱小便復利身有微热,敢者遊化 宜各以類推而治义不可执一見入

則胸中冷故以 す口脈微而教機則无気之り則常建たと則血不見ととと

命作例 服人奶如本香,行附對車服人奶如本香,行附對車

。九匹吐者切不可下连之故心

九居庸短气而吃調中益气房 有久病吐者胃氣度不納穀之生姜冬夜不香附治之

及月吧吐立苓散姜汁汤润服 吐鱼西吃用黑 鏡炒成灰槟榔末半飲調服

。如限痛脾痛右関脉疾呕吐不已此本来土之久,奏不外。疾热愿心呕吐氣盛者通疾湯加縮砂姜炒荚色介药 朱青 芍 芎 縮 陳半 苓 甘之類

時常吐清水或口片不喜食冷诞自下而勇上此脚热所致 之三陳加木方外施本色神曲麦芽生姜煎或九可

如時常感心吐情水心胃作痛得食則暫止飲則甚看

此胃中有此心三陳加傳根史君子煎服或黑錫灰拱柳末 米飲調下

紅里三陽結謂之間

和至三陽者大小肠膀胱、結热结, 大肠热结则 在 小肠抵结則血脉煙

光哲論購噎及胃天率以血液乾稿。致為吃熟溢食不下此理明矣 楊既結則 前後闭塞下既不通必及而上江州以電景不

· 及胃大率以血液乾稿

文氣之初為其湯甚微 朝食養好寒食朝吐其搞在剛門於小陽之間此下底之騰堂之食物可下食火後如其指在南門此中焦之臟噎之 食下則胃院當而痛須更吐魚食如痛止其傷在類咽喉室室食食不足下其福在吸門。

以致律派不行清圖相三

目此少飲食不謹

自被成落此為疾為飲為香 证该你如此延惠自气成積 慶以辛香燥热之利投病 瞽 有不求主好使認為矣 為店為痛為吃吐腸噎及 疾挟疾血逐成軍事 職之由之民工未遇該茶又行 被 知暫 用或半月或一月前

次十十

今脉法、脉経四寸紧,及沒其人骨滿不色食而吐 日噎病生於血乳血性之陰主静內外五静則 老府之火 噎之有主以帰热之利以失済天則何以異刺人而殺之 不起而金水二秀有意養陰血自生肠胃体液治化愈重伤 利多意服火之血液俱耗胃脫乾枯大便秘必若羊乐 瞽者心謂虚而積寒非平常中木可療竟以島附佐丹

取一個面明的一个是 宿教不化名四胃及取紧而此難信 沙場脉 医而炎人的物學 牌傷则不要朝食養吐寒食朝吐風法者座之間氣不余

弁比例 ·开凑里本属 気度 。飛雜者日噎當是神思同病作內親以自養可安此言深 戴皮早 氣虚 痰 

。 屎如羊屎者不治太肠无面故心

年五十余则不可治象

。治法用童夜韭竹亦歷姜村年乳即及血虚品物表的不多戴成日气血俱磨者则中多知神但鬼神人如者必在

用香燥茅宣薄滋味

有一陸大上卖者作後屋上 五结者用用 年入利

人参利膈及此膈噎骨中不利大便結爆痰嗽喘節脾胃 壅 停推陳致新治購気之聖茶~

朴色五 不香 供柳色多冬 潭 甘 安起炒美大黄 願但茶 右细末為九温水下

丹溪沽套、背中 第有恐何二陈加土炒三本季精梗類 血鬼瘦弱二体合四物加去红童便非计不可缺

百方公司弱言之而不及太且以丁香榜蒂女布陈皮等尚之 。梅村的成婦年四十不身村客瘦小動於女子得隔吃証手 之本書 熟為補處 医气体胃為養胃土損傷则不来 或人年五十三及秋间得噎記胃院痛食不下或食工 東垣誤火兵元気不两三又谓火為元气之贼 丹俊中能病气还之以其气自脐下直 衝上出於口之名之 乳汁一盡合而服之半日後不宿真若形明日肢痛止漸 泥半不順美大英一不而红む一分前成正某一盡敢新過手 時許病者至中界見實舒以四物易不不養仁不徒 進 稀粥而必後四物場之人加坡合羊乳过服五六十點而安 年飲食絕不這而大使結煤不行者十数見版隱之然痛 冷芝六脉皆忧伏生桃仁七丁食细爵生非门盖送下汗 用一四君以精育一三合成別的美妙家是於积玄華獨、原風馬 下焦八血少成大使爆烧一度大上重吸门故食不下 回此中气不足不气来海军 良久夜七大久燥結人黑瘦珍字脈在前前所情的時間沒要 七情新结气喷者三体加香附芎不香槟萎缩之類 气 虚肥的二体,合四君子肠和干燥美汁 飲酒人二陈加砂糖亦乐 粮者就与飯通气上还作声之名之就於立切 几脯喧天仗煤结用大菱乃急则此至標之利之 食返而上奔三陈加酒煮大芡黏仁之影以溷火 如、朝一食八舉一也 牌不是治送人加表 蘇神典或二肠秘络不通 經口請近衛上甘属於太 美谓之土败不贼~ 乳代之盖人乳内有の愉魚無御之かんが中ン 仍用四切如童便此什么飲牛羊乳色第但不可以人

言胃弱者陰弱之虚之甚之病者見此以為危証依正法而 **虽然亦有回安而為能者亦可不審 怡人者尚不保其一二而况误替者。于** 

或有 差此者皆安証為野志盡惠実追不可妄治以大人 像寒热病肠明内容已期失下情况不外除以气不宜通有疾则亦大火起於了而气不得神越看了

く天年し 那人好而接之而不鼓者难怪

山田田出

右與強者本教上您難能

命作例 丹溪四大率有一震運動視有余不足出之用 疾是食在上看吐了

不足者補之人参白不易下大楠之

利飢进参卡汤調益之散頻服 既逆自利滑石 甘中 为杨参不 陳皮中歷

傷寒餘其未好是盈餘、甘為陳我加美東敢服

一方治同証三陈加多本名六君子易入妻養煎服 氣度有疾發就陳半 千五美参通 右直根

肝惧店套 傷寒發就有四 局の飲水大之水病育而發動或小尚育 東京小青於五年至 及介歷之類 相轉而為餘送用 美追解奉務百原場傳經傷寒城証曆 沒用美挂點火行奏大 加生脉散 埃柳柳雄然中色彩 勝明内安失下の發龍天差就下之の愈

灸法 乳根二定直乳下一寸六分婦人在乳房下起肉处陷中奏 七壮効如神、气梅一心直勝下一十半矣三七七五七

## 段補之別治

春酸)經日諸吃吐酸甘属於恐惟東近独以為寒滅一偏之見以 醫松局氏子得傷矣正七日热退而飲色声不絕奉家傍惶 東陽李成子病傷寒陽明內家醫子補茶治而發說十日 予珍其形六脉皆沈细无万人侠甚以補中五九作大利加 炮附一不一日三期美乳根气 海雷日能止脉亦充而平安 後予珍其財長而实大与大華气揚大下之热退而說亦占

府方口被者肝不之味」由火盛制金本三年末則肝本自甚 言為果者但消傷生冷硬物而喜暖醋吞酸政俗曆主 腠理闭容傷气佛 點而為热正故傷寒無在表以麻妄陽於温和脾胃宣如人之傷於寒則為病热盖寒傷及毛則 故為酸之如飲食热則易於酸矣是以肝热則口酸力 五末發散腠理用通汗世热退而愈

解法 几内傷冷物看或 脉左后情,两寸或字而弦或字而情或紧而法 寒也相持佛前而為病热 他而止為中職俗 谓之間心は宜區散亦循為内傷冷物及病與得汗他也退身原而病愈 在并就已会充之通到入了您於斯明皇帝本来就已会充之通到大口的敢置,我协食不宜食枯滑山脏者谓已令气醉不通赐以凉烹调之结散机去则气和臭所以中酸以凉烹调之结散机去则气和臭所以中酸 寒解表之き

作例。酸味宜節,写味必該食自養則病易者 。食前有處之陈加南本了 或其知故爱因在弱马人時吐腹水鼓成及胃之 供如数度热在腸片

白酸必用吴莱 東順其性而析义 治吞酸月食前所致生料平胃散力炒种曲炒麦芽姜枣煎

。茶連九 助和飯為小九香气 右為细京神動糊九津潘嚥下一方、然用倍蓮木苓為補 吴菜 是妻母 陈俊去本 各五不 連二两大七八年

吐清水二本上少苓滑陈、煎服

方細切英連一及具第一面同井也水浸七日本連将军焙乾石 ·疾為患呕吐眠悸或食生冷硬物脾胃不如吐酸水二味如丁之 日情是以米場下四十九段

丹俊只應衛不同應商內服高外亦形 也盖由強大 防蓋气血不正而成位心下之中順備居塞皆土非大所軍 )在食積之夜之夫看 南之证不可執一洋那位 虚客而 右関多弦法而逐者必必下坚大所不好即者但独太甚主来心下而為一居者以明不好即言時候因於為在一月食疾情不足犯行而住居者以且,與下東氣度和要度而入心之分野山

~ 脉法

奔临例 及在上一機見无血疾而且寒 門 湯気不足中凡汗やの煩躁、陽做不可下

唐有疾按血成窠囊者用桃紅香附大笑之類用一本以之 鹹快以為之 可必参求之耳温以補之 大縣 至温同吃使出例 連本 矣之苦以世之 大聚至湿回始使上下分消

七情所傷憂思許結府於气不和平心版店阿 半 冬村 種入生姜煎

九心下痞清須枳矣差建如一瘦人心下痞力節也在上人家煙放好 如脾气虚弱站軍不捆飲食不化而作居者白不山直神 飲食填塞骨中而作落者東植枳实多常光本香化常 勝之類 麦芽以消之

。傷寒下多則亡陰而痞者血物易加参苓白术外麻守 傷寒下早而作看积殼桔枝易小陷骨之都 胡少佐以陈皮枳殼

大病後元年依而甘滿气短者補中益气湯作及枳本 丸之類 經旦諸煙腫滿皆属於脾又曰諸板脹太皆属於热

天牌屋不ら削水と債安行政通方面月手を守馬庫、水胜

**脾里人自乳漁之區於能使心肝人為作而成天地或之泰里為平脾里人具神静之為而能使心肝為肝通調水道下輔膀胱為精氣之解於脾止為、散精上帰於肺通調水道下輔膀胱為精氣之解於脾止為、散精上帰於肝通調水道下輔膀胱為 展響 世界上湿热為病人腹寒。也或版大也皷而面目四股丕曆者** 

人令シ

六個外侵七情內傷 房労致虚 海受伤動榆之官失職胃鱼受教不能定

中空无物有似於鼓勝固维治 湿前為热之又生湿之热相生逐成脹滿外 鱼里道 故人傷自門一而成天地不受又否情問相侵發石壅塞

**新妄想以保安气** 滋肾以制天使肺得情化之令 養師以制不使脾无賊邪之震 却協以防助和

病者告办馬南,一一教者不察急於複妙 依服愈甚 真氣已傷 多死不逐矣 喜行利其以述,通快外不知意得一日二日

遠音采戒暴怒

自此病之起固非一年根深帶風飲取速勢即於衙即 哈問气无神法者以其店庙壅塞經 所以為病 经只此者免行即愈 知王道者可与語此 竟 虚不有形何由退病行由少 那事着而不出 正行度而不是是

或受病之後脾胃尚壮積常不固者惟可暑与縣頭導 而不可收与利素之

北寒热不同雜四篇虽然愚常八段用地大東垣以東海以廣寒主情衙門縣推胃中寒則縣滿 怒南

或人務的學者張之 建而骨者張 為

中應版大四股 滿脉人你而樣水病 版大如鼓脉人經者死做人經濟人以海人以亦不未成人類亦不未成人人物為

**医囊荚俱** 者死麻絕口張足腫者死足致腫膝如

治腫脹大法京 東寬朝急知趣朝寬臭急血歷 怡例 朝美急記血俱聖

天本表 倉本陳及茯苓為臣 人参白不為君 冬為使 厚朴以消腹脹

九不運加木香木通 一虚如補血茶

灰盛加利痰茶 随証加城用艺

盧氏醫鏡

伯法宜·補養脾養重化、職員下降,民名開通情心經之太-其精之 製門者在下為師以 為律後一一人為人為四 **漸而分消矣** 

包下 已上一種者宜八利小便

東恆日宜以一等散文 產後厚膻必大補气血少佐以着不茯苓便不自降、大利的不 亥本之届 補脾难滿者風半友你沒香附 使工下分消其經正所謂熟淨 有热當清肺全表以 刷鬼門 調教師

我水腫用.施仁炒去米飲湖下三九不 若胃院恐病在上者連殺用

**丹溪活套** 

免服須用美制雪打肥人版股以用· 色白人服服必是氣虚祭がを **利湿着木茯苓滑石** 

祖信經政雜年體治鼓脹气脹水脹及脹入別成水脹宜行為引水之則者不本情一人類脈展入別以及水脹宜行為即導之到不供敬青陈朴人類如用多怒气節服者意不趣等者附青皮芍勢入類 羯雞屎一十一味研細炒焦地上七大麦麻研極細百沸湯三外 瘦人服脹是热必連本施补 如因食積版版本者拱柳阿魏 如因有故蓄血而肢脹桃紅之影 色白人版帳必是氣虚参本答 如外寒街内热而版脹者官桂升易入松

拿戒之例 予一兄素能飲何年五十得腫脹通力腫脹脹む甚小使 危不然去王衛遠見日自今日戒起予以丹溪之法冬不為君 **渋而不利大便滑泄召予治予日我而也遍播此病可保无** 

淋竹多服一盏調本者共柳末一不自三服空版服學為期

前後求治事目不可為矣一月而此 退而少又半月有二後第一千日月飲酒者白天民第 鱼和 頭起水料三人逐角飲作解醉而止次日病你甚然 者素不飲酒山中之鹿耳我是无水中之里之處那是水 加利水乃制,肝水清肺金等其十點可水長大便家腫

了用丹俊之法治腫脹愈者多矣不已尽还特香此二人不 梅林妻姪孫務者得腫脹还亦全我前四夏前法服东四五 守禁者以為後人之或多 十點面愈頗安立年一日嘆日人正吃塩質之元行暴逐用塩 丁数日後旧病大作 再述治本許新月膨脹而死

雅経旦聚 聚者院記成陽片四朝三之外各積

有六年 五秀 始於無根本其痛或隐或見 始發有常处其病不難其部 名旦積

肥気 息食 唇乳 右限下大如好久不息酒浙寒热魚咳喘肺难 府上大起臂上至心下久至愈冬天烦心 疾少年人 申脱初例如盤人不愈面股不取發症飲食不為肌 无限于如我好有頭是久不食数性婚/通連戲不已

或盛食多飲則脈傷

若起居不即用力已太則 陽胃之给脉傷則血順益六腸分腸外医治脈傷則血内溢ととり則便如 陽治脉傷とから則血外溢ととと則動血 有寒竹沫与血相抄則气緊而成積矣

或外中於寒內傷於愛怒則氣上连气逆則六腳不通温氣不 一行凝血值要不散律液凝於修着不去而成積矣 詩秀有之子一為一本一大大之母之人時以伯者當察其所獨以知其應有余不足可人補則以補

和其中外可使必己不然侵以大毒之前次天情不是惟可不便和其中外可使必己不然侵以大毒之前次天情不是惟可不便全其真氣而補益之隨其所利而行之節飲食慎起看

肺經日,脉来细而門骨者積 在 图上積在小版

心情脉沈而花上下无常处肺横脉行而毛枝辟易 積在を肺るい積在中央各以其部处人 有積聚木下食之則吐

肾積脉沈而急肝積脉法而细

丹俊回魂乃有形之物气不已成形在一右

以數之里以削之作記部奏為主 食積

二方 治積塊, 梅石三稜 我不香附煮桃红五灵、教為五老湯下

○積塊不可專用下京徒族其記為亦でなるれ。 から作血児次係教 九婦人版中有思多属死與

倒倉法全籍百飲輪廻問十数杯以祛逐餘站迎接調白新 視為義體良味手 其穢因致中輟而功虧一簣若非明物理通造化者其肯 布米衛使為气育膜生之數賜有我胎換骨之功之多樣

恩詳此は名倒倉謂傾倒倉廪之陈腐之 惟脾胃与大小肠有食積疾飲而為版痛痞癖無食應

其餘一應氣血虚損与夫及胃膈噎鼓膀脹分察真病 已成及肥白氣虚之人或一切証候脉虚軟无力看功不可軽 菱胖 店備思心暖氣嘈雜春酸等延行文元不應等獲

該以自招谷

紅貝 坐即視 3 五血 青

若夫七情 感寒 則損 腹陽 星則 降 盛植林里里屋 横之疾寒 概即歷而感 之所由, 一心之太也越男女声色之歌過温是甘虚损

肺及緊而毛落 唐到 医盗损自己死亡 狗損工用

换 明飲食 不為肌膚 柳飲食不已的村所 節後不已的村子 治宜以音酸酸之於脾则不 於胃则不可治

即肺损而砂磨

神其常 真衛気

雅経日治損之法損其 是皆唐旗回部治法之大要之学者洋之 後其中 後其中

麻糕回脉來 有為屋

脉来细而微者血气俱度,脉小者血氧俱度,弦者為中處

血虚脉大如葱管 脉大而芤者脱血

治伊 州溪回天之大气奉之 受天地之气以生 

大補湯冶气血俱虚而扶寒暑 **怡 乱血两磨八物汤** 旧血建四物場 尚是虚四君子杨 貨出老人屋損但党小水短少即是病進了 經日形不足者過之必言過養之過存以養使完自老充充則經日形不足者過之必言過味以補精而遂恣於口服以自連其獨以經門陰之本官獨在立味非大照之味中 経日精不足者補之以味之陰之補精以後求其本之 形完美旦職一名有其古易方悉以過热花輔名日温補宣 陳皮 茯苓 越天生胃氣尚不審連又藉水穀之隱故點而定耳 人参 味力如穀菽草 茅魚於天殿自然冲和之路故有食人補 人年老或唐顶精血俱耗陰正足以配陽孤陽我於是 帰芍芎地人四味力四物人治血虚 参水苓 甘之四味乃四君子必治元 四君子 右水煎椒 帰不等 参ぶれ 水丕利者依本方 右水煎如自流或小水利者去苓丸葱二分无汗 芍茶 白木 湯合為一剂力減如上法煎服 参台三年 十二不 与台不手 草 龙 君 乃此此老人養生之提生人 春加等麦加茶麥門秋冬加湯 熟地不

桂之一味補陰栄之個主益心血 **这一味補湯衛之耗褐益肺気** 

丁無時 一本城信如宝 一本城信如宝

補气易治气虚脉浮而軟在中無時 右細切一服和生姜三斤煎温服 をこう 人参 甘中台不麥門之去心 桔梗谷女分

東陽邑痒教先生一还放大汗戦鼓慄振汗時就發展 息二臀作鹿治不助百事 於右手陽豚数而以供无力 桂附善一手服二贴全愈 陽虚証以用補中益气湯入信多英力不侵生附子一不 病去三分三服而減半血服寒热止而身尚有微行減去 佐脉暑他小而亦虚充三部 吃石差小而亦字數予曰此 半炒芙柏三分干姜店挂各五分大枣一枚同煎二服而 我来戦犯前寒後又热、後又行三病继作而昼 夜不 热身和火烧又厅時許五大好如雨身体着水冷而就

勞極 經日陰虚生內热

医气者 解則消亡 飲食自信腸胃の傷

在开学供入教系不要上焦不行下院不通而胃、有开学供入教系不要 五次 人名意内中的人名 人名意内中的人名 人名意内中的内容

病或二十四種三十六種名证雖多 英而發養之人煩热或寒恐進退經應非應百方名日素 飲食劳佛之已季傷乎今七情六散之火時動子中 神而至于 真水枯褐陰火上

贏漸成労極之候夫病此者始多来比如息百久直至發热 大松不過咳嗽發热略血吐痰白泻白温遗精遊好 婦人則月闭不通

其万一良可嘆哉 不休的体瘦甚真气已既然後水曆鱼倉扁板生真之故

而至於城門是 初起於一人不謹而後注数十百人甚弱分傷心肾而得之者 初起於一人不謹而後注数十百人甚 日冬受其思气多遺傳路名日傳屍虽然志有不由气体虚 生然一人去是情以况其侍奉親密之人或同引き枝之属素問

形誠可勢該 其热毒的積之人則生異物食人并府精華或主請收引

九人見有此証便宜早治緣則不及夏矣 是以劳傷于 肺大肠者則為介字電戲級蟹之状食人骨事 脾胃者則為俱出於嬰孩班到之類食人肌由 胃膀胱者則為鳞虫和魚龍蛟坦之形食人骨髓 心小腸者則為羽忠如灯蛾蚊事會之形食人血脉 肝膽者則為毛出如剌明瓦蛆之屬食人筋膜

合脉法、脉框旦男子平人脉大為労極, 磨亦為爱 治之人法一則補其虚以核其真之一分往用至各有條理

男子平人脉虚弱微細者喜盗汗出之 男子劳更為病其脉以太手足煩人春夏劇

男子脉虚院法无寒热短气裡急小位不利面白時日眼 男子面色落白主褐及七與平喘心情其脉浮者確度人 此人先到小版情此為一方使之生

脉忱小迳者名脱氣其人疾行則喘喝而股近寒 版菌甚男子脉微弱而谈為无之精气情冷之 則語世食不消化

会开始例 **丹俊日此限窟之極疾与血病血物肠加重便介歷美汁** 脉云而太人則為我則為康 建果相據此名為軍一界主血失精脉云而太人以則為我之則為寒了 建果相據此名為軍人與主通

确天人此河車一具即産孩胞衣大學用歌胎的看馬 气血度甚然成历去确天九加骨 蒸苦花文 身瘦属灭回天烧烧人肉脱甚者就怕 骨菜 荒知柏比骨麦门泰尤青蒿 繁甲石膏亦乗島粉紅 但求肥盛无病婦人者可用

二不各细扶同河東麻研和順糊為克 石茭柘 鬼极台二五社仲牛 膝 陈皮各二每千美立不五味子 不世气焙乾要用時以米醋侵一宿焙乾用 初取長而水洗净去筋膜以篾雞盛之外必然糊使

の青萬飲子上労療 青蒿一斗五件 童便三斗 一六人氣度如補气茶

白鎮塵一味大般療出可久不散中用 三五不熟教佛可中末起又每服一匙情陽点服極好 右以文武太教的童便一十支馬再熬至一外如辰砂拱柳去

射香散治男婦骨素發热五岁七傷辛延 里再服者應心元九致吐雷白梅止之事與分前分歲界手去祖分三服在服人供不三不温服五更初至一限人行五 右細切杆為乐用重便二外半侵某一宿明日早煎至一外 東川榴枝 天美盖 · 禁胡一日 犀角骨 · 五 耳中 · 中 東门桃枝 东列柳枝 精天由魚 腿二月 煎服後四出思物異出是风及油脈湿麪酸酸牛羊雞 青蒿語 阿親一不到研遊白惹白者中射香二不

柴胡散治 康劳 病人所学和服及養人轉尽易陰之 取下虫其嘴 红看可怕青黑看不怕但可绝後人之传证耳 服茶後多人哭酒相别是其較小 服某少利下思物併出公益盛之用天燒殺之或油煎怒之

年處重病不己三服全安

苓桔 芍 青春美門各京村下

右细切作一服煎温服

五蒸湯 ħ 李台不介兼上片生地、干艺台一不干茶一不 对於事

右细切先以水三毒煎小麦二合至二煮支麦煎茶至一盡 石膏京丰粳米一合

温服随証力減于後

虚恐如乌梅 奉尤 蛤胡 青萬 牡丹及 歡甲 安热於本連柄大葵

肺惑臭蛇石馬棒天門美門紫花草 膚茶昏眼時即 皮養亦白味血 大肠蒸右臭孔乾痛和大麦芒店 加石真育 杂包 加牡丹皮

私葵臭乾喝侵遍身熟恐加人苓拖

心葵,古乳,如此連 小腸茶下唇焦 和赤灰苓 加生地 帰桂 童久 生地木通

胃蒸台下痛和石膏 粳米大英艺情 田茶食无味而四旗躁不安加白芍

肝蒸眼黑加澤芳前朝 膳茶眼色白在茶胡枯美

三焦葵下热年寒和石事亦意 勒蒸車魚 和帰夢

肾灰病耳焦,加生地 石膏 膀胱茶右耳焦和汉苓肾 脳蒸頭眩热闷加生地防风卷话 を 寒水石

醫 蒸股細股腫布於俱热加石膏 英植 骨蒸出黑腰痛之逆要出食为私繁甲七骨牡丹尾生地 髓蒸髓神骨中热力生地帰天门

胞蒸小便未美如以苓生地滑石沈高

冊俊治套至劳極之证五考必帰重於一經

皇睡疾疾腰背拘急遗精白問面色禁黑耳悔焦枯脉 沈细数知其和在肾

心神鹫 惕怔忡无暗盗行自行心煩热問白生看咯血面亦 四物湯加知柏立味表門天門以写杜仲肉桂之類入童坟非 计步速

o咳嗽喝侵如血嗽血及膚枯燥鼻塞声沈時吐疾沫,脉微虚 而潘教知其 和在肺 前方去杜仲以桂加茯神胡芙連蓮心遠志萬蒲石砂類 脉洪而数知其那在心

·服痛目亦面青頰亦多怒虚陽不飲夢爱克文甚則好缩筋 四物湯加沙参麦門立味 知母貝母桔梗桑白地骨软冬紫花 急脉法而数知至野在那 馬兜百合百部之類入童便步歷班姜打

面色萎養唇脂焦燥飲食无味版痛肠吃厚利四股倦怠麻 四物易加分右龍胎禁胡芙苓青皮命東了影 唐陽而数知其那在脚之

九骨蒸労热之气去脱者奏惟氏四花六九元五百不安者之 四君子局加順炒白芍甚肉惹故干山茶猪以白篇豆之類

脏運 經日諸凡掉脏皆属肝木

經日凡勝則地動,凡不太已之成亦有回其氣化而為大極人人無瘦而作既者治宜,隨進降寒為高茶病肝之到大極人人肥白而作既者治真者治道,清爽降寒為充而美補氣之蓋 外慮凡邪而財者治法

核鼠

伐肝 順气 為良果蓝

自其醫者宜合類推而追了 外有因吃血而眩冒者一年有死皇前心然然是真情受外有因吃血而眩冒者一年有死皇前心 降大

安有疾情,歷大是久病教疾多次而以本属元

命治例

五灰玉生作眠之 次炎上而動其瘦之此还属瘦者多盖

雖有目院者亦必有疾、氣壓者亦以腹為主無補記

降火东

庭運不可當看以大美酒炒為未茶情烟下 急则出了標之 去血已多面眩運者等帰湯 大動其疾三陈陽加茶が老

陈度去和 半友 湯泡 苓一不甘冬辛 荆豆君肠治气湿痰盛更换风邪眠運不休者

**只合湯治凡虚眩里、四物加秦尤卷店** 右细切作一服和生姜大妻煎温服

多大場出置雨中湿脏里吃逆頭痛不 ボ 台不一方村かり

小芳散、治风时里山东一西春山末村南人茯神学 右细末每服二不温酒烟下

右细切如生姜七片煎温服

肝溪沽套

O.E. 請般眩運快 肥白人气虚校疾四君子陪蜜炙芙蓉和丰福或少芳茶以清頭目 脏運者中凡之漸之 九 子 子 孝 官柱附き 割介 美麻 秦龙 义 類里有不安者 亦歷姜竹童便

金優甘草輔目东八生於春病在肝愈在頸項故春气 經日新 体中原则為南原文日前心状頭面多行意

。頭痛耳吃九竅不利者腸胃之所生力氣塵頭痛人 ·武上不下頭痛·疾者下虚上実之己在是少性巨湯甚 心煩頭痛者病在膈中心在手巨陽大馬力湿热頭痛之 調其陰陽人亦是則确一好人則愈此傷寒頭痛於狂給食人振寒頭痛身重感寒治在爪他爪在 又日清陽會於頭面支风後正是又流寒傷之都後外入害 則合首寒湿頭痛人

·真頭痛者甚則以尽痛手是寒至節者充不治。頭半疼痛者人為取是少陽陽明此偏頭痛》 一歌逆頭痛者所犯大寒內至,骨髓之者,腳為主服进故 令頭痛盡亦痛心

然亦有三度三陽之異 几頭痛守以沉乾山之者總其太体而言更人 少なり 惠风脉字紧, 芳老独麻人教

陽明 項痛或此疾法一般冷其脉冷缓其苯莫陽主之一是三陽經不流行足寒氣迷為寒厥脉地麻旧附必有疾体重或股痛為疾虧胁沈復本及蒼不南墨 月天異就自行發抵忠孝麻俘後長寒外等等之麻法如性来寒極於明為主

毛虚 白不半衣尽称易 頭痛 治人及疾 為主气血俱度頭痛調中益气場如芳草智

頭痛事如湿气在頭者以苦茶吐更

着古附書 又可中小原沙中八食热頭痛 **脉經日陽弦則頭痛** 經日十日脉中短者頭痛人

**那緊頭痛是傷寒** 

并治例 脉次日頭痛 好情,凡疾皆易原 超廣須死

开催日頭痛多主於疾 痛甚者太 多宜清康降火

少陽偏頭痛者多大便秘或可正之少陽偏頭流在一右属人與一用人則不停可問人不信之人,因為不停可以話經五人人為一用人同制片等一話話經气停亦作頭痛宜至經理气处治話經气停亦作頭痛宜至經理气处治 丕劝 請家不分耶屬故某多

方片八湿热頭痛神动

一方有生甘順連川等炒半及无凡细 右细未以生姜一行擂和末末三冬茶情烟下 厅本一面問が 蒼ボ 羞 凡台不養耳子三不细言不

方治少年班社人气实有疾或頭暈而重痛立动 大菱 雨拌炒飲再拌三次

一方治用核骨痛属风趣至葵 白玄 厅苓

右细志湯洞下

一方此眉稜骨痛不可思神效 右等多细志茶情烟下

羞 右前食後服 风名三不才一不久生冬炒 門戶茶一不半冬不用

奏用打 伏事順指 自苓 問拍给果於防凡順茶 同連 養食養店湯,治风也種盛上攻頭目督 眩 右细切作一服煎食後或臨則服

方治頭凡热痛不言思者 戶本三次五焦 戶本三兩個样妙無样無妙也此小艺一两艺事之茶不一新花四不多艺二本 右细末每服二不白陽或茶情调下

丹溪店套 九出頭凡必以下陽如芳芷為 美生 少傷太陽明陽 倉市

敬住

气建 感冒 頭痛人宜臣参東垣安神湯 是热上雅 九凡老葉外供葛 少是湿疹 与西桥 何况片茶如形瘦色弊頭痛宜得艺 -友 着木

頂鎮痛者宜葉本而炒外生

經日本前人食民病胃院當心而痛、盖土敗不賊之候之 是以海底不降人而肝木之野得以来抗侵俗而為病差 金百運氣之勝俊亦有不與七情九元觸于內之所致要然日才買、另一丁

俗醫不完其原例以辛香燥热之利治之兴濟不遂成危劇 妨碍外降故胃脏疼痛吞酸嗳气噌雜思皆勝噎及胃潮 日積月深自門成積自積成疾疾大煎熬血亦车行來血相雜 致病之目恣口服好辛酸怒四何煎煙饭食寒凉生冷朝傷喜複

古方九種心痛 之乎 大所谓學者惟一其豈可例以热菜治,

你在麻鞋口陽做医弦则骨痛痒而看責其度以有真心痛者人人吃血河以 手足青色節者具 詳其所申皆在胃院而実不在於心之 脉短而数者心痛 潘者心痛

心脉微急為痛微大為心痺引背痛 脉俘大弦長者死

名《身紀奏·言得寒物而成於初律之時當用過散過利入茶·洛例 心痛即胃院痛液分辨人

若然行過散過利寧無助火添病那

病安之後継您不改前非病必再作名 由是古方多用施力 為君热末為く智学則病一易は

此病鱼日久不食不死

若痛方止即吃物病必沒作勿得咎於醫之 中宫有食積是疾而生病者胃氣亦類所養卒不便康

豚里冥不大便者下定亦う

心牖大痛政走腰背發厥吧吐清末不勒就吐中以始斜探血疾 積硫許高痛即止

一方用蓝葉插细取付倉姜汁服

一方用,青黛沒姜什湯酒服

平日好热物致死血流於胃口作痛以桃仁养气下之一方大桅九ケ炒焦用水一盏煎七夕之生姜竹受辣热飲之止有甚者脉必伏人宜温某所之熟 請痛无点補无故之一方,恰粉香附未以芎桅煎肠入姜汁油服

虫痛者必面上有白班唇红色食時少二陈易布楝根煎服 充血作痛延用玄胡桂心红它滑石桃仁

一方的疾情胃脫作痛 白螺螄殼 火煅 山栀 香附品及积先 炒美青沒 蒼ボニネギ

大拖甲九丁連及他即外原附子大炮車及所一方治就自腰版间改必痛不可思版中水分自汗版車一次分大炮車大炮車水分自汗版車一次分 右為东安服二子的一盡煎八分圖服

命一次后套《十豆蔻一味性過已散 节气利膈上疾若胃脘果寒 痛用之和數應程

男年世五月院作痛形芝瘦食少而宵中常差飽予与加 味枳木凡服不动日南大痛的號声闻四隣別父母妻子嘱付 後夏歌自殺予与桃仁美气場作大利建三服大下來四五碗 回热節而痛者理固不當用之但宣信某些本連施其功以非

版痛 許用不言三日少与稀陽漸将理病全安社如回 経回寒气入經而愁屋送而不行各於脉外 卒然而痛 則是電故

東通回版中清痛皆同劳役亞甚飲食失節中气不見寒 邳来里西客入故卒然而作大痛

小阪鞭菌而痛小便八利者则是解选之证人也 大矣而痛者桂枝加大夷易矣人 於行不解務及正之自而版简自利益甚版方看桂枝和·芍苗易主之 原病式 日热 前于内则版属坚结而痛不可例言為寒 此支雅知日傷寒一時版一中院 少度 理中易美色建中

有食情意情於時間之內皆已令人服痛人保和九枳木九若情疾而作于胸版、即皆已令人服痛人性诞丹小胃丹霍乱之候之急以塩陽灌之鹅翎探吐取涎而息心服大痛数使不使 唇青厥连死在頃果此,用食積是乾心肠大痛数使不使 唇青厥连死在頃果此,用食積是乾 其血鬼瘦弱之人津液枯涸冶送失常爵大壮热煎成,结囊 号 青五在下 有湯 序於二陽之间祖至不是而作痛以枳实 等常之偷急口之 数先通其常止其痛然後用奶苦生血润燥之到以治,于好 实虚热寒 芝、此皆古之大要之

△脉弁脉終旦脉细小紧急病速進在中版中刺痛 奔泊例 心肠痛不息脉人知水暖一者人生 磁和 尺字小版痛到了 痛甚便欲大便去後则痛減食積了温散了 法急小版痛 及紧脐下痛, 及伏小小肢痛

一方的版痛香附艺术艺术姜汁湯湖服 脉情者是疼疾回气停而聚直道不遍而痛望疾解節 其痛常处而不移動者是死血 時痛時止者是热之 绵上痛而無增減有皇寒人

版中常有热痛此積热油胃暴气易或連拖 · 虚之人傷飲食而肠痛人佛情多葉用人勢不術 白节也旧血唐服痛蘇俱不旧其險寒入有水飲之

小版旦寒而痛、桂具茶小版实痛。青皮汀気

木香槟榔丸、旧食箭气停炸痛

右细京素餅丸温水下食走 梅谷一青 陈金麦月对京史对京大京朴美制

**芍茶甘牛肠治四時服痛** 

白芍、甘中

右等分细切入姜三斤煎温服 无我多版痛脉 臺屬後洪珠 金加克本加克

G界俊古套、九版痛多多血脉凝淡不行必用何炒白艾惠然而痛 寒热脉弦版痛小柴胡去茶如白芍 版痛飲恐物柱按者為屋多不美桂入都

版痛手不可按者属爱建中湯如天菱 如飲食之湯痛人傷其於硬物而生痛人亦言見脫左三葵打不久 如何後涉水血凝胶痛者大表气处理 如目跌撲傷損而作痛此疾血证桃仁表气揚入松

壮男寒月入水洞鱼飢甚食凉膨版大痛三昼夜不正一騎 与大英九不通文与大表气下,冀水而痛愈甚多一診,脉六脉 沈伏而安面申青黑子四此大寒证及下焦有燥屎作痛先之

九姜汁送下五七次平的 附治中湯又矣气悔二十一壮痛減手选以紅子加阵及本香作

陽少太明陽陽 灰性 即中聖成号号及,即中聖成号号及方為,即中聖成号号及者善悲,即中聖成号、如有見者善悲,即中聖成号院何子三朝,即至成号院何子三朝,即至成号、司项者及首如腹状

又口服者肾之府動指不能肾好值多 下如有樣不居其中姓则是理

牵牛 桃仁蛭 五一八 類者教徒而治史

香附芒实橘半

九腰痛時人失精飲食減少脉池滑而是此為可治 浮者者

丹溪回脉必沈弦 又見信者是虚傷者是血 看是肾歷 沈弦而

奔旧例 冊俊旦腰痛有清证く異不可用補气茶不宜以用 寒凉苏

度行主 標理有杜本 亨夫 K及久坐而發是之 奈血行血明气前 度九加桃红刺麦中点里白輕夜重是之 肾虚杜柏 亀知构起了立味疾人不已是心 葵用南里丰本石快气茶便奏随气里

独古場出労役腰痛如打 右每服二分煎如酒服 惹 風独 尺桂色不大同場中台不序刻各來已相原答批

蒼不場后湿热腰腿疼痛,不 右煎温服 本方力批仁泥酒红む煎服 柏台不供行着三不

解與店套

凡寒屋流往往给而作痛二陈加麻蒼芳芷凡差独 對內跌 撲死血流于本經而作痛四物加桃红蘊水脉突壮者 房分平苦而腰痛四物加知柏杜立味春大補陰丸 大美气智

。肾看為病其体重腰冷如水飲食如故小使自利腰以下冷 幹飽入房太甚而何食人精素度流於本經腰痛難饱切 四物食原如麥月神曲杜柏桂萬枳殼 痛而重治宜流湿氣用温末

。肾者肠治肾者腰痛 白本京丰 乾姜 炮 茯苓 三不幸

經口肝病者两限下痛了小阪食善發展則再五所衛 又日後則先近唐則吃血及食世故年上矣盖所如田大杨而血又日後則先近唐則吃血及食世故年上矣盖所如即日大杨而血 不得經或隨气而上少於口臭或五本經而為限痛 恐如人将捕了

今取千 取徒日肝豚人軟而散其色次有病险飲之方者皆多飲於肌膚肠外食、食高 隆小死血性体而為痛、症於谷類惟而治、炎情疾食情疾住服下而為痛、症於谷類惟而治、 肝脉、此而為之者服下痛有无支情八小肠而痛時來難自眩頭痛 腰背痛足送寒時發婦人月水不来時無 京、成本なるあれる 被留日と全人服酒町世色を食るなな

脉双弦者肝气有余两服作痛

分升旧例 北溪原原痛 有死血回西血傳於肝居於限下而痛病則自肝痛甚敢之益甚之 疾流注目疾積低性於厥後之経使限下看病則咳嗽气急力服痛 属肝不完全国一該處不平 然先大进府五街港 皆不气大家故大盛肝气息之

右服痛甚脹備不食殼完為若等桂為花 在限痛味胡為君和芳青縣為佐使 方治湿疾流注服痛三陈加南星蒼大等生姜煎服 方治死血作痛,桃石头红雨样焙芳 香附屋侵青 各華多煎服 方治本气实有芳蒼青芍味 龍膽する等が煎服

五限走痛可遂大戟或白芥子

一方治限下疼痛不可及 肥白、重磨、發寒热而脈痛、清水本意源。 五野、人服痛肠、每班多段劳及怒气得又物不香青皮或鞋 咳嗽服痛三陳加南里青香附係姜过或四物如青皮以即肝之 方治右股痛不多思 实对等各界中美不石细末美伪洞下 右细切加生養煎温服 桂芳知善凡命令与設麻人并會 必無血宜株红味青大麦、類

**北溪店套** 赤血、 肝不有余小學胡和青及芳芳騰或前成八青袋服艺 疾流注,小紫胡倍半多九福南着苓芎 性急多於人人在了小柴胡如子节青 小常明合四物和批红痛甚无气壮实挑仁美气下之

経日百病皆生なえる

東 明 元 社 寒恐期 五年 气气

諸和

夫不善很生者人生人傷人大人的不傷是以職成膠疾因接留冷於在在門一意不接則穿填到人者外無六段人所感人何气病人有哉 得以来唐而凑襲皇成致情傷不許而者般記看朝輟泉作而 前火犯記充塞十三焦使气血失其常候府充不是的尊是故外那 正是不信而為生七不息之妙和 人身之正氣多血為即無行 麻外、五血並行因流子一身之中循環、

為膠個之族非良工分手益力治量 情者多如 故信

脉經恩 小者血气俱多 少气

来细而後去血气俱塞来大而坚有血气俱宏

天脉 酒而飲血氣俱不足也

下手脉沈便知是岳沈極则伏、潘弱雜愈

或沈涓气魚疾飲病人

治例

今,随气皆是肺受火野气得炎上人水海外黄素清白甚而丹腹口周流乎一身以為生者至少为,與四两像何气病之有

**有其例用辛香燥热之利以灾制灭谷将誰執** 轉成劇病

又見気元補は世俗く論人

荀或气情不用補法气何由行, 不思正無磨者正是運行片着而不出所以為病經只此者無行則食以其為疾者陪雇處在因才不利 以其為病痞滿壅塞似難於補

調氣用不看然不香味辛气已上升如氣節而不達固宜用之名在大 街上而用之则及助大部而病甚矣故當用 英柏知南少用木香您

氣刺痛 解立考請气益少陰經血炒黑栀子求热湯如生姜川湖下其効甚捷 肥白人气刺痛三人参白不和扶亮不香 軍受素 其用积売 島茶

清購九的回但热氣停 右细末江熟瓜蒌去皮捣煳和九百湯下 本連名界炒香附五五不**蒼**木二五

種子済气湯心气不外游疾延壅塞氣清氣痛等还

右细切加姜枣煎服 甘亥前 ト 美製名車不 桂陳 ま白名 半 超十月不

沈香降氣易,治沒防獲隊竟不外降會隔落闷噫醋吞酸 沈四不 砂仁冬 甘美五不香附章便侵五不

右细志温易羽下

**丹溪沽套** 的氣之去在两限攻禁作痛手方如青味节 電腦 在,中焦為店備服急本方加不香厚朴扶殼或平胃散平其 在下焦為奔豚七五等还本方如赤仁山直桅子积核菌練力 在胸臆之間而為唇情則痛伏梁等近三陈如安連枯萎仁本香

婦人胎前產後一切氣疾作楚四物為主加時利行氣之茶

敦早く気

在氣 人種古方一以為寒高化用乌附等也茶為旧丹慢独断為显热 血得寒而凝怖於小腸膀胱入分或湿热速度而流入於是飲法 大被七五為病若非房分所致即是遠行至音涉不復水热

目热用之法立方处治即新 「天年来チリ其有非常之痛故治法宜、福愛本任之思教· 此發言人人所不發者人 易は世

經旦肝脉大急沈皆為死

又曰三限急為極 少陽脉序则病肝凡在 太陽脉字则病,肾凡本

介作例 那姓日子口脉致而累入器则不致食——一一一一一一一一一一大器相擦则为 寒疝

自衛間下時以為美、盖主以引經治得寒則以而不行所以 · 再溪回本者 军九連小版急痛之月痛在五七九四方皆是敬信之 无无形 有一形如在

亦有踢氷埃水终身不病无热故人

大狗比配始於湿热在經前而至久又得寒气外東不得除散所以 作痛着只作寒海怒為去情

以島頭拖子作陽服之其効亦捷後用此方隨形就加城之人血 不致人鳥頭以發来前一况二物皆下焦之苦又按又不看者属屋

方定流痛用。梅石香附為京姜竹調下 項死肉桂以姜汁丸服

香殼散治小肠气脐版污痛筋急度股中痛的暈不消人東 右细点每服一不温而调下本狗時併進二三服就 塩炒 积裁 瑟沙音及 没茶 半点

一年中傷于湿者下先受人、盖脾主服足居於高多受其湿 之或一句或半月液作如故南之而致於是筋股大如瓜熟者 及两足胚红腫或感寒發热状若傷寒筋幸掣痛是天候 湿前成然 湿热打得其病作矣是以先後氣衝穴後核痛起

大極病目有內外之殊而傷无表裡之異耳改為旧者宜通用有人機外傷而致者,所感患有內外之外其為風熱之患則一心多有之東南軍軍里也地比以皆是西心古煤之方鲜 看不白不 萬用,不通防己牛膝引禁下行及 1月晚去里天法不已知此

院抱謬妄咤吐不食脈卟不安龙丈下; 海肾者虚 細則且養 慢怕者寒 凝則且養 機敢者恐 裁則且養

不惟曰湿溪所勝治以苦温以告華太夢皮関節勝湿為花以告来世

人好 則腰脚腫小便不通呻吟目上额皆黑色衛育而喘龙尺脉绝有死 心則忧物診妄吃吐不食脈即不安九才作以或作者者死

丁冶例

有疾和赤港姜汁或南星热甚及天令雅热石高 也,加美上大葵 腫 甚如大版皮

肥人加疾末 小便秘点加牛膝 便秘加排仁

雅的動於足大指上至大腿近腰结了此奉養 自己失而作又當力 着ボ南星

将仍属血热出物加同本红艺

差古事情易治脚气初發一身尽痛或肢節腫痛便阴阻傷先 以以其道之後用枯痛易以徹其形 右細切作一服煎空心温服 独合了 防己 净尾各十分大美工不明的权实立

柏痛易怕湿热胸氣為病肢節煩疼有肖沈重衛服不利遍身疼 防风净 痛下注之睡腔痛脚膝生看赤腫膿水不饱或痒痛皆治 卷一不人告参外葛 蒼木學一丁 知而製 尺 猪 不治半不 苓雨炒 康 雨炒至不

祖傳經務一方治脚气教也恩家去是胶态烦坏痛素素完秀在细切煎室心服临川弃進一服 外以杉不橘魚不拘為少煎湯洗了神动 未愈己数月再服了病根去為僕 右细切作一服用烦流水煎服一口三服尽天便利美水病根據 杉本部 四西疾神七秋大阪皮病吃一五青橘葉四十九片

經旦 凡寒里三元雜至合而為理一寒勝者 強直支痛寒急節衛皆厥凌爪木之位肝膽之気之 看行神

**荊謂痛痺者即令之痛瓜之诸方谓之白愿歷節瓜** 

丹俊日大率回血度受热其血己自沸騰或也海水是湿热得 奏行污凝停不得至行所以作痛、夜则痛苦行於其心治以 節欲无有不安者之 辛温监以予凉流散寒湿用通新结使血充行更散填口 以其支痛於四肢骨節如虎咬人状名人耳

寸口脉沈而及 或人脉為小超氣自汗於歷節疼不可及此皆飲而汗如氣所致之 取在口來人位而聚者每一時則為取一九九日本則疾痛如動 沈則人 為日 主国

年伯例 及則 為肝 主節 汗や入水中旬水傷心をあ痛の美行故口 歷節几之

开展日直屋疾門血流注為病在下魚を沙遠れり附記打不動行 此病 舒原 自有毛炎而用分重之重的 明為別種若以為五治之非惟无盖而有殺人之事

此病 專門與 治有先後頑明分腫素腫可以

所新學 北海

不可食的八属陽大能助之素有火盛者小水不能割

若食肉厚味一有遺過 新鱼腥赶将而醋

大法用香水南里川节白正面得同本在江南少年路防己不通美稻 法用四物湯加桃仁牛膝作及茯苓甘午白芷 竜膝

氣磨者如多不我极 如痛在一十者属一一人勝已通行

血唐者倍帰艺徒以桃红

有淡水和丰衣南里生姜

国强 老用二本佐以市 歷美计及行氣之系 恩族者二陳防加內苓羞佑蒼不

或有湿箭而周身走痛或風節間痛遇陰寒即發當作湿前治

南桂咏淡太熊拨行手研领南星营术等茶至痛然下部在湿胶痛用防己抄船知箱自是捷菜美瘦人宜批红棉粉杯之颗孩一 一方治上中下痛风 瘦人人多是一個是原在住在衛展少情 白不一味順煎服之其痛立愈

右细末神翅糊光空朦胶 連門炒蒼不 南星台云神趣炒芳台云防己芷 截雨沙桂 扶竹千臂 卷音不珍勝一不少 陌红七五不

九日久南後西脚後軟疼痛或膝腔如鼓槌者此之陰心宣言浮熟

老独凡荆 麻芙 芬芷 蒼千藏夷片茶秋笑着待事情无丹溪回肢部脸痛人魔唇里 於人而且者和差凡本朝 雷於 快人高度者如本凡本可化作风息及深其血终不能愈地事補血茶

右細切煎服

下焦加酒桶

婦人か同なむ

丹溪 用英佰一味順侵暴 乾為本安服方寸七品物揚級下 脫多加快次大股,除次数有泰亞直表紅芳得如大美做利了

治婦人骨背服走痛、赤芍一不桂 蒼不拿不香附炒芙柏色不 **治血度後火痛八まと多服助数風効** 

出走住疼痛肝惧方 蔵 京井 甘至 右細切作一服煎服

二分九二治两足湿痒疼痛或如大燎後足跗热起南至腰膀或在痒 威雪仙 蒼木桂 厚 北仁家以各生北七年 有京 等不 **秦軟皆是湿為病此茶三**了 右加生姜水煎入童便介瀝名半盡弃煎热服忌猪鷄鱼髮

男年四十處八屋得白愿歷節八身抽對疼痛見不ら及地者三 蒼木四有三面的侵事牛勝一本房尾的及草解一本已一本 年百万不助身瘦骨之自分於死一日多兵不通易愈遂以 在极 孫矣一及右细末商彭翔九如梧子太安服百九堂心墟場下

应行就後通身舒賜而无痛矣一月後处气彼步展如初 四物场加木通服不动格以木通二五型長流水煎汁的服後 時许身程甚上体發红丹如豆粒拳家驚惶隨手沒去的 後以此法治教人皆致故録以不後等 行至腰而止上体不痛矣次日又於前煎服下体發紅丹心汗至日

經日肺热華焦五勝目而受了發為產變

骨而利稅則, 衛脉有經脉、海主於權豁官陽明合於京 敬法陽總宗勒之舍舍於主衛而陽明為人長皆属於常 又日追及看往取陽明一經陽明太五芳六府之學三潤宗節已東 心紀热為脉房 則磨胜稅不住地 肾紀然為骨接則腰膝不举骨枯髓減 脾 紀热為肉疼則胃 乾而尚肌肉不仁 肝記热為筋痿故筋急而重

肝慢日經 門一治奉犯政時間一經 軍一生是大下 白三日及是八十二年以上 用之陰谷補其荣而通其順 脉而给於督脉故陽明虚則宗筋弛後本脈不行故足疾不 脾土性湿居中而主四肢畏不者之

火性炎上着情歌不南则水失門養火事于最而傷所勝時得 火卵而热矣

木性問急肺受热则金失所養不富于暑海所勝得木形而 傷生

補少方則心火降而西方不磨的肺热之有 胖傷則四肢至多用 肺热則不言清損一身 は南方則肺金情而東方不家的牌傷之有 個能車骨而利机風等追奏人法无五六五 虽然天產你佛拿味發換九病養者亦從陪食味各必言 而诸疾作名 故陽明安則宗筋

## ほ其安全

命旧例、黄柏蒼木追奉、要末を 一麻并 經日肺疾脉少侈而弱其人致致不得致咳则出乾味久又則便不利

显然"煤湿降大之剂"黄杨葵苓香不、频

血度、四物加水杨下、确住几 或二陈加蒼木苓杨

气度四君和不苓村

屋·不熟地三个白芍、芎含45年五味九枝麦门·不人参丰加味四物汤·临诸春四股軟弱不足举动; 石煎空心服內翔九服亦可 柏子 連手不知三人杜子手 牛酪三多是不 香木一不

**経旦腸胃為中人無物不良** 又日飲食自信腸胃乃傷

與相生而清般哥形之出各侵五行之氣而化生多者雷中為歐 夫飲食不可則朝損養傷自傷成積積久處 く類とう

具神要 九出者皆已食人府為 日伏虫長四寸諸虫く主シ

二日如虫唇尺許虫生多则食心即殺人

立口 三日白虫長四五尺餘分子相生其形轉大而長亦已殺人 日肉虫状若湖香食又烦菌 肺出状着香冬天咳嗽

弱虫文名滿虫状如瓜辨令人多味 蝟虫状如蝦養食人呕吐致连

九日蛲虫状如菜虫至细偿居廣肠多則為時劇則為颗 人亦不必尽有一本不必甚多或偏有或偏無皆見為言 日未虫状和生肉食人肠鸣

九此虫依附肠胃之名之气尚家未為大害稍虚极已侵蝕

題 飲度在豚類之者 脉沈实者生虚大者死 尺脉沈而情,寸白虫

开启例

丹溪回湿拉之生虫藏府虚則侵蝕 先以蜜或砂糖或炒吃引出頭自己然後用殺出去

版内热肠胃虚出行来食上唇在看日本出食其人服 桃仁湯出上惠下孤

化出九治诸出 桃仁 想子 艾鱼不大枣主我右水煎分二服

右細京網九如梧子太温漿水入主麻油三点打力送下情米飲 鶴風去土拱 無根東引不出土者 胡粉以各明九 枯二不半

方黑紅炒成灰拱柳末等多和与未飲調下 亦可其出八十十八十八月子

方治蛔虫 酸石榴根 东川者四升抵御 十共四 方音棟根拱柳鶴里味濃煎湯飲入

小间虫並死快利神动 右二味以水七分煮取二汁半少多相以粳米煮粥平日空胶食之

方抬翔出、苦辣根本聖者,到去外處投取內白沒二点水三 二碗其出尽下而愈 吃刀里皇然後進、茅男一二旦少顷又吃二日別的五三大歌或 枕煮取一挖半 吉祖用晚梗米三合意第空心先以炒由二片

不痛不仁者病久入深常衛之行於人及層不常故不行又以了,,,,,,, )経日凡寒湿三気合而為痺故へ思気、勝者為八看痺 痛者寒多之有寒故痛之 經治時頭故不痛

也状方方名為麻痺者是人丹溪門在是屋原在此則里林 天所謂不仁者或 順身即以然麻木不知痛拜如絕北德初解

宝然一有唐 而感 原本不真作

日,後補之 日,唐而风寒惶三气素之同身都痛夷麻不併作的宜,先

麻停而後属這為麻痺 麻停面傷人

**脉紧而肾虚寒為痛痺** 脉牆而充属死血為不不知洋痛

治例

丹俊日十指麻木夏胃中有湿疾死空陳加木桃好加附子行往 人参益氣陽治两手指麻木曲股用急嗜即無傷之氣

苍示 右细切水煎热服 矣才 升台半不立味中和果大多生才 人為華白芍士

守气場治两腿麻木坑里 酉三不月「不半青」不升於厚稍

汉谷羊陈 红玄少計立味卷

補气場治皮層麻木神动 蔥 陈 甘色子子次交多分 右細切水煎温服 右细切水煎温服

三分九 治湿热下流两脚麻木或豹大烙之热 右细末題糊為九如梧子太空心塩場下息鱼腥蕎麦題炒等物 有四面切片同样智妙養本六五米內後二后細切培牛勝去芦三百

夫肾為水蔵天一生水故有生人初先生二肾一吃蔵是面 又日本去為肾之外候一口人順通家手經日皆者作強了官技巧出事

或遊鼓之種 矣或「降散無事労役」至以日本枯酒居大上炎故耳痒耳鸣無りない 父在,平今门之中之每挟,君火之势而按所不勝經所謂一水不勝三大是

白点海山方人水人无有不安者 甚為可感早而不怕南西至於龍

两寸脉浮洪上鱼為為 两尺脉短而微或大而数 甘属陰虚法當補法打傷

たす法数心火上支

奔的例 两尺脉洪数相火上炎其人必遭精五耳蟬鸣或聲

耳痛以枯礬吹入耳中动 再好以茱萸鸟頭尖大菱三味為末洋洞鄉湧泉也以了天下行 耳鸣宜當得龍養之飲而人宜不香扶柳久!

大補九治耳鸣歌歌子英有一味不拘多少細切塩酒拌新尼大妙褐色 請出入了即死於以難冠血滴入 九耳鸣耳等中是在虚火動或人就情不一時好一個末過水九如梧子太多服一百九如白虚以四部一煎湯下 滋焦大補九

姓族秘方治耳内忽痛如有出去或血水出或乾痛不可思 海肾九治耳鸣耳游, 用蛇蛇燒存性袖研以媽翎管吹入耳中立愈 右细末燒 蜜丸如梧子太安服立十九塩陽下 有塩雨炒五和少去毛雨是一及桂 半不

東恆日請所有皆属於日 經日自 得血而能視五蔵六府之 日東沙總衛 東柳筋骨血气人精中全脉件の考除 精气告上注於月而為人精

天月 有血脉\宗一改 早有 青点 (有大项)是故,白眼赤胀法成队,故信肠食德而为晴明以上属於此,後出於项是故,瞻少黑眼法就作

。心者君火以主天神明宜静而安相火化行其令相火乃包给上本五百 。脾虚則立考く精気皆失所司不己得明於月矣 齊目者若不先理脾胃及養血其神乃也標不信今是不明至 脉皆学,於月既分役妄動之目犯是所併而損血脉是故诸病生毒

麻弁 **左、市脈西即時所大盛之** 右寸割俱及時肝不挟相火之勢而来梅耳不勝之金割己所勝 火土ジ

理者へ

·肝俊日而属八神岁

·何间日在、勝一人大理當人養養 唐之宜養 無補水光神以相之 如暴失明昏後翳膜形淚班人眼時凡也之宜表散以考入 四唇弱不致視物內障見黑充贖子敢皆裡,血必神常官

瞳子散大皆平些所為人與意常當陈凡也凉如益面以取耗散之急 **本連告寒除邪氣之盛為君** 

地骨天門以及神气 **帰身生地養血凉車為臣** 九味之酸寒体學以瞳子散大 或用滋店地麦九最妙

自恭教赤腹以芙苓防瓜為君以写了連厚為臣以養血鬼味打正甘為後 0人病容暗以熟地厚頭為君善店防爪中旬佐之 又出血些產痛物場和龍胆防风防已差古

肥人凡热上壅眼痛 防风 荊芥 羞活 順斧水煎服 方的眼痛中島南星美桂為末醋河與两足心時中際曹院眼 玄实热上衛眼痛八人情報 直次

瘦人目痛血少魚热用 養血芸少如凡芸 房生地云参芳凡荊南

滋陰地夷九,熟地一五生地章、禁分天門多并积散地骨連工味堂 人参言不帰身而洗芙苓各京不

右細京城盛九茶清下

**该明散治內障** 春雪事官点赤眼动、朴硝不拘置豆腐上蒸化待流下被器盛之

青三小陳 芎 苍术合半女炙村生地翹乐至不多一个 右細切煎热服息順醋里野辛也大料人物

當得於阻場治眼中白野

防爪 順举 順栢 石膏 各三分聚胡 惹信 立味子外 台三小村 順連 芭鱼公生 帰雨於阻而洗 芳色公

光明丹、治一切风热上奪目亦腔沒痛风残爛眼及内外發障等逐 右細切作一服水煎去粗入酒少許班服

白炉村一去以英連半五煎像付像去租用原大城力并不通好深速时内把者大流

如赤眼腫痛如乳香沒茶各立之辰一不能不輕多 松子殿

研二日等声銀瓶盛財貯蜜對口正可令世气点眼極妙 或以诸 莱 物合為一以治請般服疾右各研極细示一处却自再 内外發障加班半不鸭當膳攀二分熊勝二少 烟度风眼如銅青半不意丹半不

肝溪活套 不能 近視服 定志久 是皆手足少陈径之 目能,遠見不言人遠見、大盛而水町七法當補官定志九四季

是以知不是遠視者心血不足之

几目暴發赤腿用差防禁亡外酒制举連甘中生地得見 日久痛或內障皆暗熟地得根為君悉防南前生村中為佐使 表於亦服為防风葵苓,為君當厚生地英連和區以為臣使

口台 経日中央美色 用竅於口 入通於胖 蔵精於脾 敌病在舌

夫口舌之為病去有不由士情煩擾五味之傷之所致之 **医之五宫和在五味** 

新日本五年 新四八五字像在五味 是八

**甲热则口** 野热则口身 野热则口身

脾胃气弱本素土位而口酸 膀院抄热六小肠臟肠不便上為口摩瘡烟 縣慮不缺所移抵於膳而口苦

傷寒孤惑人上唇生倉虫食其時

其為口之病種と不同醫各類推而じ 左寸 洪教心 热苦 下唇是倉出食其點

た男な数の屋路屋口音

脉度者中五不足口倉凉茶不愈理中湯 右與人就安脾胃有实也口寸

命治例

柴胡地骨及湯、治膀胱移热於小肠脯肠不便上為口學增個心 **腾热口苦凍慮不決対致小茶胡加麦门酸枣地骨遠志** 脾热口寸三荚丸

胃種热水穀不化等还 石割煎食後温服 柴胡 地骨皮 等分

白九銅錦

/雄菱輕秒 没某乳香右細末核了

方细辛英柏炒各等多為末榜古上吐涎乃愈 方治口內倉、明九枯亥丹炒塩白梅及食在五人中白水射古 右細末採口內甚者加鵬砂丰不片雕一分

碧雪治口瘡及咽喉腫痛、蒲芙青黛 聽砂焰硝生甘中 右等分细末付入或吃

丹溪古宴、肝膽实热口酸苦小柴胡加井中龍胎青皮; 心热而口音或口古生常美是写心易京腦散

肾热而口鹹滋肾九天補塩丸滋塩大補丸 肺然而口辛、并待傷官白散 肝热而口甘三美九平胃散

類

喉神)在旦後一陽信謂之喉神王注謂 一性即威災 一陽即少陽 整作

四經皆有相大存写 和肝 膽与三焦尋死

東境日大兵之气不成立一勝則一員盖之气一度則相大随起而 唯神等 暴病作矣

會厭者吸門人具中吸為人身緊閉之素為門之至時痛水 類 不入言語不通死在頂東 會承之一边腰一右謂之以致歌戶通謂之唯理皆相太

房分則 又四一水 不正一勝立太 經旦水正能勝三大 甚言其真水易動而相火易動力 之類故如 火有疾らず 疾者なる標

连耳

飲食失節則

脾胃

又其 有雜進以大寒中京領服但党腫勢稍退語言暑通面 俗本沿此理而峻用本連施指人類而正治人 切不可豫服寒茅非徒無益而且但其死耳 附子等為閣事徐上頻与不可領服此治人大法之 桔梗甘州玄参外麻防风悉店荆芥人参白术茯苓類如 此急則治標之法之用其必以內極後治之法 火人性急速故病發則暴情追送成光大騎其疾或驗 層者病者為獲劫而喜然不知上 想於中奏後要其毒 来唐而入版南面至於發喘不休不可怕急良可嘆哉

伯例 两寸脉俘供而溢者喉痺人 脉做而伏者死

丹溪日唯庫多属深宜用吐け

一方月四唯腫痛, 荆又方打心中境厌吹入作 病輕者取暴與冥根陰之更研水於項上付了 聖煙筒怕唯寧草麻子取肉槌碎帶樣作筒燒煙吸入 世 一種用針刺四最為上第一 吸台之疾皆属火热里有教行之名輕色之異方火之微甚故 方指喉乾燥痛 四物易加枯柏剂知立己 法治唯难及唯中恐痛好報行所飲之患者自嚼吞汗亦 方的唯學用胳裝三多次人作中時疾食 多食為良大解热毒准金瘡產婦及清脫血还不可食以其 孤血故以其餘一應離於肖等如食極妙 右細切前温漱而服多有無加美本积整直刺少商出五五愈 荆厚桔甘

經日百病之起有生於

天歯者肾之標骨之餘之 手陽明用之來食給於萬上數思教而喜人與飲一故見一陽明用 其為痛有感寒極热之不同人

有一門機臭不可近者腸胃中有水門積热之 有用口呼风则痛甚者肠胃中有风邪之 出制宣露而動搖者肾不惠之直滋後補好

麻弁 右寸倒洪数或及而洪陽胃中有凡热高痛 人用印出 飲託盖 回無生不而凡生軍手勝見太以探牙誅忠某怕其標情是 感热而口臭 穢者胃免 独之宜安胃厚太

并出例再與回牙疼或出血属整胃中有人成多 尺脉洪大而虚者肾虚出性躁弱相火上炎而痛

友族人上 并痛奏手三顾在手大指次指不節後內側陷中手陽明經及主持人及法人上 并痛奏手三顾在手大指次指不節後內側陷中手陽明經各及七年 实抵腫痛調胃表气在運文用外正防荊苛甘桔類

小児走馬牙府床一斉腐爛即死此方神动 治走馬牙府方神功 干姜 南東各境在住村九右等公林代文意

独聖散治一切牙痛凡府等征 右為细末每用一部不以热收水凍不外塵未奏換水面子 好人尿桶中,白垢大腿一个銅绿三分磨片一多半付多立愈 大有神动 小地族菜 **"店** 

方治牙嵩痛

立愈 黃薑 蜂第一方以川椒填滿其家更好塩一不對己境在徒人 白芒一不研求先以情茶散口後以茶擦之行痛為九作痛塞又

妙矣。外候二定在手太陰肺經与陽明經相連又手取定中指尽變 着其写脉丫义、间灸七壮痛立止永不再奏

經日南方白色入風於肺湖寂于島 臭,看脖之外候

丹僕日肺之為勝其位高其体脆性思察文思然 原病式目肺热則無清息也 或船冒八寒始則為于及毛的成鼻塞不通之後或為門停或私 清计久而不己名日宴倒此為外寒東内热人证 赤人候得五愈红得寒則黑此谓热怪是水人家无則害永絕制 故行飲也同看始則傷于肺肠胃也則見於小而為臭難作

膳我热於此則為辛顿臭送

脉并 右寸脉浮洪而数為臭如臭難 **龙寸脉浮缓鸡伤风鼻塞鼻流清净** 

开溪日日子為肺之家日肺心上病而不过 三角指三方 冬和猫及と気不利の産業列表 本連施 とむ

面為陽中之陽臭居面之中一身之中運到面臭皆為至情至精之即 多順之人順气苦感面臭得同血為極热热過得零活內凝结而

不行故色紫黑 宜化洋血生新血物如順戶本個红艺茯苓陈及甘十生姜煎 調五灵脂末服气弱者如仍芙蓉

又方不通細平附子地蜜和绵要塞臭中 **着臭塞自力肺气盛枯九研末面脂綿聚塞臭中教日白消** 一方用山栀子主塞九彈子太空心瞬一九百場下

脖移热於心则辛顿員則防爪通聖散一名前連各二不手煎服 通气汤治臭不闻臭青

麻芙季 **芝**介着不 卷符 川椒 白芒色子 防外萬各京多才野

治臭中時と流臭亥水甚者脚亦時痛名控心砂有医食肥中 用祭瓜藤近根三五尺野燒存性為宋南調服之即愈 石细切作一服加薑 季 慈白煎温服忌一切冷物及风寒坐即

大怒则形成地の血流六十

湿润汗出為熟如湿润汗出為熟如止與陽明承送鳴喉身恐喜聲如吐與怒則气送甚則吐與

胞移热干膀胱則產而弱血一脚移热於肝則為養如

結准有便學分再結二十三結三十一肝

又貝肺如气情如記 又可息不運則抗誠窮一毫不續則官讓判 心即無所納面 **卧則血得肝** 夫人身、重血者精性、所依附並行不停備環无端 受血而此

暴怒傷肝則氣逆而肝不納如故其血無河的 房分之文以致陰火沸騰血後天起改錯經安行 最喜伤心則氣緩而心不出血故無所受

支所謂、咳血、散血者、此手、脾、是以後胃而子流于口者四、此年、 問

其血出于大便白人 静思

後来血

大投血後上陸者為東方

又曰諸見血為热莊正經所謂和其要者一言而然不知其要者流 展演日中異出血皆是 在犯無衛 医抑肠气降则血属症 散無宗が此く谓う

麻弁 經日脉来如懸釣為歐脉至而博血如身热者死 楊游下濃血脉弦絕則死情大則盡過身热者死

麻經回來得請沒濡弱為之與

脉流 大陽脉大而浮必好吐血 為少典與

脉弦而紧眼痛肝蔵傷主有無無 吐血味血脉/質少弱者人生

医血脉~腔應者生

弁治例

**丹僕日自臭出血年是陽盛店零布和無常之** 美门 九血进行或吐血或見血腥氣服並付最少 吐血是火戴血上錯經妄行脉大西花大明發出物加炒拖重便 何夷董中亲洗研汁一盡人生美汁三少之一细七四少七大怒四 一方門不聽研服或雖當上半段行行服又以行痛入臭中 **颐血凉血行血為主居 角地变易入許全** 

有暴吐紫血成理者皇極傷與作了中班為為好四物加情热素,有光吐與後面多者是積無降疾失為急有光吐與後有疾者是後處大鹽品物湯為其如疾火素,以他是敢已情胃脫之與 咳血痰盛心热多是血患青黛 姜仁訶子貝谷海石桅為去 **味血出于肾天門支門知今贝今桔梗遠志地指或加干美好血随暖而死** 蜜九 歌盛 者加杏仁 歌出奏有源

大便下四八直居西物如地干姜牛麻,大便下四八直居西物如地干姜牛麻,一有天前出血视艺妙末楼之一方一前支炒焦末过了極少

便血用白芷五倍子為无服动

便血有凡邪下陷者盖凡傷肝之生面故之宜才投之面物如防荆 外茶秦九槐む條苓地榆积縣直服

經血逆行吐吐血腥服韭汁 有湿傷血者宜行湿消热三十連有厚苦吃榆根的直眼

英喜散治咳血成劳 苾 麦門 熟地桔 白芍台不甘丰不

方治疾苦血咳出 才····主麦门非不右细切煎温服 石细切煎温服 术一年 時好生養桃半不能大多

又方沿湖血神动 又方小蓟根琥珀三味為宋煎服盖二物已治下焦热结血味 治阴血一方、栀子水黑石细末水煎連粗服之

藕節 生地不了小前根 當帰 滑石 栀子堂 寸半 多色子 通中沙庫荒功法升京

右细切重服

方伯爵血五苓散合四物湯煎服动

犀角地夷肠伯如血吐红、犀角 赤芍 牡丹 生如加凉菜用酒煮雨炒人颜乃寒回熟用心法 九用血茶不可單作單山又不可纯用寒凉茶必如幸温水茶 生地台系

右如切為一服煎食後服

島梅九·治大便下血如神、 和血散治肠醉湿毒下與 右细末醋糊為九醋湯下空心服 殭蚕一品炒 島梅肉·五半

規む少青皮経帰身外麻給 ちゅう 一地 本会

右细京每服三分米飲润下 血情而色鮮者腸爪之

积設散、 東恆泉 真前来為,也血 血門而點者為勝妻 異後来為速與 此某並皆治了

問煮美連九 枳壳十分麸炒支色甘少三不多右细本多服一不空心米飲烟送下尚煮 美連九, ▲ 去颜 · 五好商立外

积毅傷、治大便勝风下血,积亮一五起炒至色美子一五四根在四百炒五根 在美沙细切以銀石器盛酒者運 乾尽為友焙乾末題糊為鬼空服

右二味煎食前眼

一方店沒與乾柿餅燒灰存性情米飲润下三三不立也竟骨、右一味细研改食賣即也 竟骨散,治如血不正九九竅出血皆可正定 下部蓄血府下结痛清硬证用拍當場人疾事聽疼痛畜血证 中原畜血安言見更客迷如在一一時用桃仁表記易 血结常手不可玩

丹溪活套 九請見血部皆是陽盛陰度者相二次九甚前過其惡於請致之 悉宜四物汤如知伊亥柏補陰降火之利為主作

如潮热咳中比血後肾中来本方加區同炒桅拍更加接次肾肾炎如、吐血咯中 如此與此後胃中来本方如石意月知母其以写胃太 如廣常血統、皆後肺中来本方如仍片苓茅む等以浮肺太如血咳如

小便出血不看此心抄热於小肠故口血沒精數中出本方加連施除 獨血於開 數中出於数成附作痛或雜原而無此後膀胱中来本 方如栀子瞿麦牛胳肾石以肾膀胱太 本人類以以子姓人太

大真後無用く虚無人小肠来 真前 明人立即後大肠来 本方如本通道炒菱連沒以防太本方如本通道以

其血がが大便者或次 夫血出於口臭者或一 如此什童便山茶花牡丹以伊加華南本連以南 地榆荆芥白芷茅根以此人也 視む側板條季以清

其血於於小便者或欠 衛石木通大小前根以行人を 聖麦麦門施力以清

石當視其新久後急而施治或 上 俱四物场为君主某人

小便如用児胎袋和无比年无病人頭袋剪下為上自該都邊境 一次细研新取倒拓東搞計調糯米粉打糊多百湯或品湯送下室 心な妙

大看中對務一次血逐止而多或四物仍條本防前正把京湯 大便下血管亦幸燒在性米糊為免如語子太多服子九空此米飲下 者其病不再發 用榜斗燒灰二水調下石炎末治素年已阿太子五冬意

若夫飽食太己則脾氣倦甚不ら運化精微朝傷息損情問 又日大肠看傳導之官変化出言 )在日日面飽食的脉横解肠游為痔 盖脾胃一度肺氣亦必而大肠之气亦侵而磨肝不果磨下流 混淆故食積下流於大勝之間而為病之

而為勝凡病則皆金失所養木寧于畏之所為手

名状種七不同而其目則同 是,此疾者自慎口前以改 燥热佛 前成大美枳壳麻仁、颗塩了血和在下水素尤历风外麻之類提了 以一年過和血序等桃仁 告寒厚及本連施根

俘供軟弱 沈小实 着

年出了 冊溪回考病目心热燥得于大肠治血為主大徒 當學和學 外可积売實服 冬連根也凉血生面 用本京大腸

即易以存和再食又以補、气血菜作青菜助了 漏瘡先以参方厚朴之大利神气與外以附子未起体作餅子 如我有以文多条之漏八者文柱亦八安令微热不可受痛鲜死

秦九 蒼木湯,出痔核已破理了痔漏大便秘点必作大痛此區热凡燥 又方馬顧根研细付上戶時看肉平去京稍是恐肉及出 塞莱炒甘石烟經童尿牡蛎烟共生什么 一方治痔瘡腫痛不驚子五倍子俱宋調付 院禁立倍子朴硝桑寄生 **運房煎湯先薰後洗** 一方治痔瘡腫痛蝸牛医乾為末付之即愈 胃气服苦見是生冷硬物及循湿髮大科椒姜等物花、無得去相人上三味再上次煎至一要空心热服少特以美膳食之不犯 四氧合而為病故大腸頭成認者學小作大痛者把小大便爆給有,更受 年年前院 次写皇子 林柳 另所 大夷小計與大使之版 春光去芦北江是研、包角に焼魚花香不用及乃以名·芙柏 面院 火野 其肺金 美其体以下亦物病為野其效如神 右除兵乘皂三味另研外餘萬細切作一服水三盡煎至一盡一 如有白膘加白葵也五朵去等心青沒年冬煎到中小古

大芙 恐不 先 きず枳实 次 得稍 皂魚 不多了红許乖子泰尤當得湯治痒漏天便待爆疼痛 人品此疾以敢月待除之惟此艺一服即食 右細切作一服水三盏煎至一毒食前服品红前

· 無慶冬百月 亨 · 如果四物湯

又方以陳壁土泡湯先薰後院 又方以亀頭燒存性市真麻油調付即以 外以五倍末托而上之一次未取至五七次必及

東恆日西南坤上之在人則為脾胃天人之行指天地之雨店後其是 )經日心人被為奸原病或回热则出行

则為審點為面心

在体分音 松东随指牌胃而言何之盖、脾胃属王主軍,但热相搏為汗明矣处持經独主於少人何之盖心為若次主張,但然相搏為汗明矣 如萬中境面非湯火蒸海则不已成行後人

經点

大松,盗行一宜補傷腳衛 汗者病似西安不同人 自行無時軍人然出動则為甚属陽屋曹气亦可之 盗玩以外里通身如路觉来方知属医虚果血所主力

傷寒豚陰陽俱紧當无行若自行者自己陽不臣 か や の か 心虚冷行自共宜補肝益火人原以消度動 度度大変者、當補肾北水、ション制湯光、衛者詳分を替 看行,在一次為海师

弁旧例 肝惧只 海河 馬 中國

火氣上蒸胃中く湿亦ら作行凉膈散主え 治自行用冬葵少佐以桂枝陽塵者附子亦可用

麦煎妈治諸唐不足及新病暴唐律於歷名体常 甚久而不止体瘦心松聲陽短气疲倦

牡蛎 右细切作! 服入小麦百餘粒煎服 荚芪 麻荚根色系

當得六英湯盗汗之聖苦之 第一不生地 熟地 相台多艺不連 本台多

建中湯治自行盗行皆勢桂至等与不平甘不茲一不 正气肠冶盗汀 右細切作一服煎温服 知各一不丰 村多丰不古煎服

石煎入飴糖煎服

丹溪店套

美中湯外感校气度百斤八原到~ 中恒補中盖气质治内傷氣度自汗人妙到甚看六脉浮軟而屋 本方如附改治陽歷其効如鼓應移

左関俘弦而自行者按风部之本方加桂芍若不住惠兵桂枝易 右尺脉洪数而无为而自话或盗行相大校者大人教就代肺金本方 右人脉供教中无力而 到 俘洪而无力而自汗本方倍参喜 左寸将供而自行者心火炎之本方信冬葵如麦門在味養生 加色本指只用當得八英湯

任告部 俱用蜜水製炒火煮多素可了! 九内傷及一切屋損入自污不休者您用補中益每馬少加附子麻芙根小表 在尺脉停洪无力而自行水虧火盛本方如和有熟地北水之六尚陽光之 故不可缺る

上湖後夫得內傷度受發热自行衛不上補中益至十数點不到子 分升失各一个加桂三少麻荚根七分字·表一撮地附于三至野面 以前方每點 蜜製艺一不手参了不干时的至少得与各一 行止热退而安 九上所云音指內傷虚機自行改以補中益气易為本意之

左病) 經日諸產項海皆属於風

是故知座了為病人思為禁一耳故盖太陽陰湿甚則其凡化九则害承延制之 直属风程宜然人其所謂清產项強而属於温者何必 原病此日前勁強直而不柔和支肝不属八而主物紅日諸暴強 仲景有刚柔二產人分不可不升 養用為傷產

大抵风湿二气龍於太陽、經亦有輕重之分。經勝者為素湿性柔和故 太陽微於多行不感寒脉壁潘弦韶体不以時上循欄衛目合品為 太陽發極无汗思寒脉弦長腔急肖滿口噤手足華急咬牙甚則搐弱 柔痒 角弓及張此為刚產 瓦勝者為剛点性剛急故

多之证皆能成此疾之是乃人成多標耳此外有諸唐、惟表唐不行风寒亦已成產是以或 金九 一切去血己

確僕 佐石的最 痛日都 给不此中凡门勤止的痛息无血

委蛇 肝弁 脉経呈太陽病發热其脉沈而细者為產 亦有絕无凡都而亦已便人勒脉華急角弓及張者血脫無以養務故也 开展 甚至三百作页旧用风东恐及探除血而致不致之 產 在 账来按入 禁人然而 孩直上下行 座家其脒伏坚直上下

 博得委 座病 放其 打己其脉滚上然而地恭版版本為歌解於如飲及 **汪者必死** 

冊俊日大率至狗相似此為為唐切正司作玩的而純用八茶 枯華桂枝湯治太陽傷寒成產 枯萎根 甘多台西桂 芍 生姜香五大枣十五日 多属气血厚有灭有寒宜神真中有典降疾必卷弦等降命

麻芙葛根湯、治剛座無汗惡寒 麻芙亦与食 喜彩莲或年 右細切人落白三華京热服 以热財食 石六味细切作一服水九外煮取三分三服連飲取微好如行不安

防凡當得散、治發行已多發熱頭搖戶噤情及張者宜 桂枝葛根易治柔座在汗不思奏桂季艺年十一不善不 右细切入生姜大枣三煎服

補血易治一切去血己多自無血養的血股華 急口噤空程 淂 芎 生地色不幸右對作一服水煎服

如拱成或兼破傷几者如防凡卷后各一不荆芥一不半甘中半冬 在一年 不同院右劉作服前温服 城菱蓝一半煎服

信人举卸举败散新產血歷發產汗後中人發热亦然 微炒

用貨店套音刚悉二座以歷安論之是之 右為宗安服三五分外以大豆表熟而这人去豆麦角的洞下动神

伯其理略然无疑矣 如以凡里二夏分則柔而治恐誤勵者不勝其多今以惠宴分 属外属 外處者 刚產宜麻芙菩根易在東看大東記

**陶大婦年三十形瘦弱月經後日發落口噤股事弓張予知其** 六贴全本 去血己多凡邪素磨而入四物加防无影少加附子行經二脏病城手

殿 紅月 傳記 表 作下則 為熟 感

愚挨月在所是热二成者皆常病康復正並正確之民教而首相而 原教具 陽砾 度歌 者原病脉候皆為 陽延煩揭露妄身热而脈数 **性证身凉不過脉煙而微** 

正經所謂 益火人原以消後弱 北水く主以鎮陽光

麻并脉経日寸口沈大而滑八僧則為至,奏气相摶血气人於所則愈 此為卒歌 傷弊論所謂陰陽二厥者水炭殊途治法本異於察之原先至學 醫者其可不友心乎! 不知又唇情身冷為入房即死 身温和行自出為入府而後自愈

店人替文へ 進廠麻细而沈伏 陽 廠麻骨而沈宏

并治例开降回歌回气血度多点虚 大如慈智

热受脉数柔气湯 外處脉浮而矣。解散茶和姜汁

有疾者麻弦白本介瀝

信人書中初得病身热頭痛大便秘小便亦或畏热或飲水或揚 手掛見煩躁不即語语皆情而感陽厥人大好明不表記遇看 寒热而敬面色不以胃味脉双伏單依有正汗多用绵衣包 手是急服立味湯或与各半湯河史大汗而解

得病後四肢迁冷脉沈细率即悪寒自悪谷亦乃或下刊清 製作歌一正活

喘促脉伏而厥五味湯

立味汤治陽厥脉依手足逆冷,立味面参麦门舌陳含羊母 吐利手足厥冷煩躁其茱萸陽

吴茱萸房,怕陰歌迎利手是逆冷煩躁,吴茱 坐妻我参言 右對人生姜妻煎服 右對人大妻煎服

飛溪店套

寒歌手見连多多是气血不見補气血其加附子 热感出版烦热盖湿热節于脾土之中用升陽散大馬大節湯類

)經口 盖陽气连乱故食人卒然暴小而不知气气似野是滴類之巨陽之歌则腔首頭重見不足行發為潮外,的提其用了是飲何食或肥盛人手是热者健疾節火盛之三体如本也能

雅姓謂人重陽者狂 陽明之歌則顛疾數走呼版衛不即面亦而恐妄見意甚則 与大肠实热燥火箭焙干中而為之耳是頭狂之 在不不可走各至两面歌馬 雲不避親陳是得陽气太盛胃

秦門住文多春為頭,然則,春属町 乃二臟相火有餘之証雜經陰陽之

說恐非理之 一颗独主于疾自天動之并作,如此為一次大家為一次人多為天安為一人多為天空高速不得思看有了

追狂宜乎下 然三起神脱而目瞪如愚痴者

脉分脉大坚疾颠狂 脉虚弦為警為凡病 顛則軍子安神養與東岸疾必 一座面は急者死 大清青自己 金而不愈 小溪見頭在脉 安鞋品

开始例 丹族里省大率属疾必不分五等大法行奏為主 用英生南星瓜姜半及桑原分多少治

我看用凉茶以清心

又見服膏與劳州石京則热記博學發為顛在 **東南共所論甚精盖世以重度為颠重陽為狂洪之際即即下疾者必用此吐後用本神之及平肝之至青氣繁明川芎、類** 有 此原病式本書用論以明頭狂俱是為

竟脳安神九男女五般顛滔无问遠连發作无時皆追了 神不守合在言去你經年不愈如人族迷心慈言意意言大本了多回疾结於心骨间宜風疾鎮心神 牛黄山水朱砂三个半島犀角一公金指三十五片 茯神言参 學一 夷門 桑白色五牙硝 京竜脳 宜大山大下原

牛英泻心肠、治心经邪热狂言妄语心神不安 肚子另研 牛美多研 辰砂另研各 右細末城審為五金指為表如凡衛人各月海水下 右各研為细京和与再研与服三不原生姜蜜水洞下 大美生

那黑 經日本氣空則處 或陽明内家以致香高而歌棄不而走一年 病有心经虚陽如解空知如為邪鬼所附 夫在所谓形者风寒暑湿燥水有餘人溫野耳非名伤酒鬼神 一日疾大人所為安非好邪崇

古皇有禁咒一科及竟樹咒法之治時移精安氣之併但可解題級 意以使心神人居正耳何邪 常人可核哉

着夫血氣两度疾客心常场碍外降不得運行以致十二官谷失 其職祝聽言動皆為慶本部治史其人必死可不審于

脉下頭下数下大下小 皆邪脉~

或促或结 脉紧而急者道號

丹溪日俗日衛感者清衛,不邪感思崇而病之如病死者去有不可,至 血先廚而致者要

又日血記者心心神心神既東之和目而入理或有之 松地而言 在此名前

肺虚見ました 旨歷見美 无趣者如卷印不循唇 臭圖未五一時可信

脾 衛陽二定脾命二定 い陽他二完心命二定 肝血健一定肝命二定 肾京骨二定體俞二定 肺合谷二心肺俞二年 政皇針刺 三 得到補過三時 红野 力心即姓 徐七野学

秦水祖灸鬼法怕一切鹫在籍妄聞植上屋 雪害不避親陳寺 还 以病者两手大拇指用细麻绳缚定以大丈炷置於其中两个甲及两 指角肉四处看火一处不着即左助奏七块神族

還現丹治中感已死 麻美三五 右作一服水煎港下即醒 桂枝二系 杏仁十二粒

一方治魔死不還用半文京吹入員中即醒稿合香丸指猪般怪疾

經日心者君主之官神明出事夫托仲警情是很或且然竟遇少自己 食子虚目而心血為之不是

或遇,夏繁沉思相无影則心君為之不宣故神明不為忙竹鳌特

高二証へ目有情疾積飲事結於心胞胃口あ為了古 鹭情看着然而跳躍 在中看心中傷人無動搖而不得安静を時而作者 萬動而有欲厥 廣く状布時而作

又正門因執以為心里而此醫者自冠以脉証参究其的 可服動而弱 動為蘇

肝脉動暴有所 **段陽脉偿而厚** 丁口脉紧跌陽脉 脉浮胃气則虚是以悸 此恐懼う

**扩溪豆属血磨** 只是疾少 多見血少 時止者疾回天動

餐情を時 や作にける時 や作

竹 党心跳者亦是血康

(法四物湯、女神丸、類有疾者用疾素) (志九治心气不足恍惚多忘及任仲聲 悸等还 参 白茯苓各三五遠志志 石菖蒲各豆

陳盛為九如梧子太辰砂為衣安服立十九

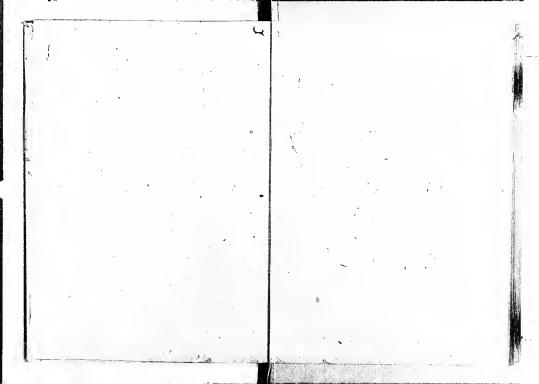

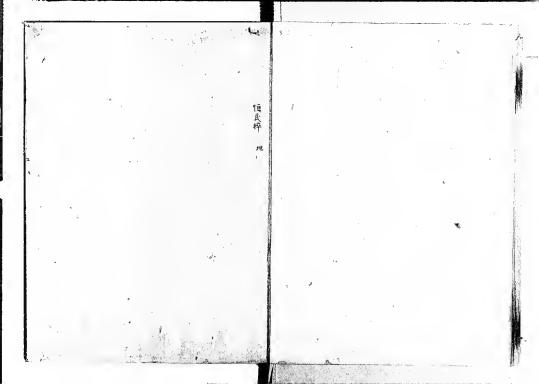

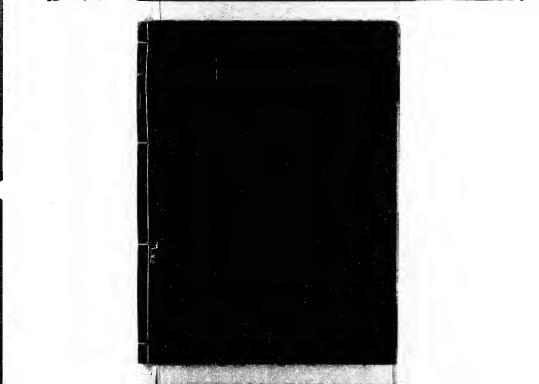

恒民粹領道

A 00 6483

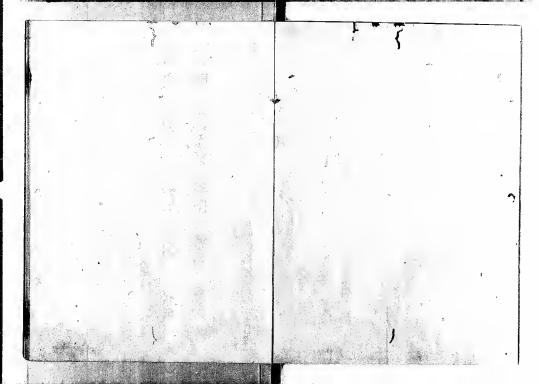

届分三 消面治文 追る三陽有陽明也 高消者台上市製大清门飲經念抄照於師傳為腦消是旨 此因教食甘養而多肥故其气上溢轉為消渴 結本律使不見結而不润守燥热為病之 上當 以剧除陳气之五可服青祭芳草石茶其際得色助深也也 三牌成為消中 冬湯治室 石川則目黄口気力は陸下 別消穀善烈血中はある

兵味地黄丸治吏

消者烦問了飲耳倫底就及智官根和多焦煩水易感

成為消中者是心調胃美气湯三菱九治之

中消者善食而瘦自污大便坚不便数和和云白乾飲不多飢麼难

總録并謂未傳人至臣食者必傳中備鼓脈人甘為不治之記以

秦有分而以 能食而得者白虎加人多湯 不是食而喝者钱氏白术散信加葛根 心心上中既平不復傳下消矣

先哲用茶歌有音歌然為府有遠近亦宜斟酌如 道 這都 甘<u>商其</u>英

所為故和過与不及皆謀罰無過之地比斯病者宜富臣

脉并 收伯克脉东外病人不言 陕陽 脉浮而数人数则道曼

心脉微少為消瘅消瘅脉 心脉滑為渴 懸小里急病久不可追 人可比

弁治例

丹溪目表:肺降汉生面為至分上中下沒中情看胃多飲食原便亦言 上消者聊多飲不而必食不便如

玉旅丹 連篇表門知母 枯萎複為两石細末凍養為九食后二味留舌上徐々以白湯少舒送下能食者加石喜 人法黃連天花粉二味為末藕行生地黃行佐以蜜美好為賣和 天花粉治消渴之聖事之

九消陽天葉半夏及西可發汗、米飲下人排腳 天花粉泊消得之

石膏分 쌎 六味地黄丸治消渴 山茱 山茱 監職者沢 牡丹白茯石細切作一服水二盏 煎至一盏温服忌消醋热题 和血益气傷治口氣古乾原教者上赤此末生清夜除乾 石細末煉蜜為克白湯下 灸村 生地與連川後指題外各分古外節紅花少許別研究生用麻黃根各三級稍洞後知今個防己期差活各年本 山莱西城各次牡丹白茯香三两鬼地

麦門原指知甘森生地人葛茯神合羊亦 麦門冬飲子始心移然於肺名口膈消心膈有热人則到飲為消過

右對作一服力年葉七片煎温服

丹溪活套三消者多属血虚不生体使且四物湯為玉 上海 人名土林子 惠州天花南人主福村主北南村北山街南北土南村 大名土林子 惠州天花南人主福村主北南村北山街南东土高

神此物大臣以膀胱太利後水上潮于局不過之 年養晚養其線祭湯極助如无線然過 虽然納成湯時 天富飲練禁陽為上案店肾消白濁及上中二消飢渴至肌切如

便濁

經言請将及尽水液渾濁皆属於热 遺精

夫便注之証因即胃之湿热下流染人膀胱故便搜或品质過不清

外有遺精滑泄之候与獨相類亦可一例而推以外有遺精滑泄之候与獨非等之為十二人此事皆至東之語以非演以大率多是虚奏流往宜操中官之區以此事皆至東之語以无通而抵做者則之一白地此肺大腸表病属金数之 本有與各大多方分致原而得之有治理水流以沒真非大情有多多多見之而以名四季或主题外,例以通知之有治理人如神以降以前十五大情有多多多見之而以名四季或主题、照流通改之大情好也太多多多見之而以名四季或主题、及则流通改之 两尺脉洪数必纹污典精 热甚看則 赤油此心小肠主病属又故人 少心神以降以 一百不易之論

女人尺脉法数而保者皆為便独自予心脉短小丹心度所致必遭精侵浊

丹溪之便浊属湿热有疾有湿 大率温疾流注軍操中官之俱 属鱼山小肠属文

肥白人多奏

治宜原理降天萬升提二陳湯加二十升樂志者如与 内傷气血虚不三国身八物湯加利用又

出自門標健疾和肝脉及者以青黛浮肝太 虚労者用補陰菜胃弱者兼用人多及外味外胃中情

怪白物隨獨而下要遭,白竜骨,所到及大者宿砂馬根,可養於如真及於思想无窮所願不遂意怪于外房家宗勒即縱於人自

开溪沽套 右細木題糊及室心温胸下冷水亦可不可多服大概 九卷具八姓山果子又格

心虚不正固字及素度矣人本方加華蘇石萬益智于美比斯商量 赤白此乃胃中奏積下流冷入膀胱二陳外外防以提冬 血度者本方次商知や酒炒黄板气度 肥白人属湿热而二木炒拍或扶寒本方如美桂

赤白沙小板疼痛不可忍宜作寒治用茴香當飯良姜木香苦

練柴胡

林閉 附闰格

經云飲食合門府溢精記上輸於脾气散精上級於肺通調水車輸 膀胱

而情气得以上外而級於肺以運行也 情息則水道通調而修営於下耳然肺金又精脾土徒旺以貨化原 大膀胱者主足太陽寒水之化其体南下口而无上以肺金為后金

經文圖度出下家故情陽不計則独层不降品次淋閉之思矣 致 即土受害至力不臣運化精微清油相混改使肺盆无功易水道 京其為病之由皆事解之味湿热之物或境间矣肉之類皆過灰度以故,那像使此以提其与之情格~是皆用上家取之法~ 先哲以偏水之器歷史上竅闭則下竅不思此理甚明

不清漸成冰別之候

或謂用心太過人 皆先哲之法言人 以致心肾不交水火无制,情陽不孝而成天地不交之

古方有立体之别气砂血膏旁是人

青 遇房勞即發看打到衛中 其中有砂石而痛 例不得平出痛止小便法 門南南蘇原在尽

族其 臭事色黄者知其為小便難之

京《不陽而小便不利者热在下焦血分肾膀胱主空直气味便度本中,申麦葵煮以清那气将其炎或滋水之上原》,即有葵煮以清那气将其炎或滋水之原。 東地分在部在血而治之以渴与不渴,并之 治淋之法 鱼越 於此 学者 不可不知 知福之類一滋肾九是之除其恐此其用塞以滋膀胱肾水下元

脉經少在脉数 男子則為气掛一生着 麻細而数

唐細而法者死 盛大而实者生

丹溪之五冰皆属於热宜解熱利小水上拖之類

先人私愿冰参水中·带木通施子之频 不可發行污之必便與

有死血作淋者用牛膝膏一至膝膏損胃不食置到歌用之有肾度極而淋者當補肾精而到小便不可独用利水茶

淋埃人養無見不得降,而冷池之令不行之直補後降益物知想物下下焦無如不便決教而責用四物而朽知牛勝甘稍 老人气度而小便不通四物加多灰各海門各下旗血記乾者死

滋肾丸治不得而小便闭然在下焦血分析病院知日 益肾久治不为分八重到积在下度如然后顺说知明全面主要个。像是,后脱陽小便不通用生姜村調面看未贴小孩上文益之散 **医董痛力厥性氣清魚恐馬耳中稍盖欲緩其气耳** 

滋肾丸

右對煎空心热服 灯一多通外限 雅狼爺蒿首少車前炒茶 格色不 清肺飲治陽而小使用法不利邪热在上焦記分 右為細末九少空心白湯下服后頂两足食其易下行之

一方治血冰側指東籍節車前草分等一三時間研取真好調益无数神動 牛麻青用牛膝一会到以水五五歲耗至又射青少許空服 方路二便不通神功大皇角城存在一味煩密為兄如格子秦根下的

脉两寸俱盛日 照格其 証此并而小便不通者是之 丹溪回寒在上而然在下改多死法當时以提其气之横拾不必在出 疾之用二陳湯探而吃的中便在降 美口太四倍於人更名旦謝了二起 有関而不務人近太四倍於五只名名榜 或有人迎气口俱盛而不便吐着物而言之即檢

了長兄修德朝年十十秋前小便不通三十余里方不動後取措 一法治以并不很急先灸气冷天秘等心各三七其時去然后以益气壓不足者用補中益記湯如松柳使情乳光而問乳降心 一方用霍者平胃散合五苓散加美華煎服立効 首、自然以服之家 通色至微之物而有過出起死之功故録之

秘結

夫肾主血液故肾 経之北方黑色大通於肾原數於二陸藏精於肾 歷則律後竭而天便結煩 安則洋液是西大便滋润

原子所由皆一般食失事 潘趁 飲食 上於起於 動作以致大盛水町洋液不生

故傳導失常喇成結煤之記

種七不同難一例而推

經五月。西原急食等以園祖之以苦世之人度結 大法治保者何之以大黃當較乖行都多仁類成帰者的人是這 多服補血生津之前助生真隆成无再結之愚

飛溪之即約必沒血枯內火墙然傷之気故肺受火野西受為安气以而大人难到 即約九以下之 腹熱腹微 或有血度脈大如花管發旗而大便結構者慎不多發行心則重之達 液入胃大小肠陷而通矣今以此丸数而无藏蓋之理宜滋養陰血疾肠火不嫩金行情心脾土健旺達 自救夫金耗則上受不傷脾失轉動肺失傳化宜其大使的雜原侵 切勿以巴豆牵牛峻削攻下鱼暫得通扶必致弃結愈甚

热其色气管与西北人前天城社实者无有工作 東南人兵热色盛而气血不安者免得暫通将見牌愈弱

河知/在東南以随帰事子子者知を 陽愈禄

皇人便為那雀啄者不信意人人便為那人代安庭或為 服多沈伏而結

**弁治例** 

润肠涡 计一分生地一多熟地的稍 大黄,同湿燥生寸桃仁泥,在一台 久病脏中有实热关侵不通用阻肠入偿利之不宜用收利之利 **润肠丸的脾胃中伏灭天便闭流或乾燥闭塞不食及风結血閉** 

少, 旅院竟,身有五院的大便結如都李仁大黄以除五族爆如, 风险的大便不行知境皂角巨大黄秦艽以到之口多下 桃仁湯泡去麻仁馬 飯科 大黄 原湿環 羌店各半品 石除二行别研如泥外其余為細志煩蜜為元如相子太多服故之空心

麻仁 桃仁 飯梢 生地 只谷各等分润 躰丸能 腘血燥消大侵不通 右細志煉蜜為九服

下巴趙德 考文之中二十余身瘦得大使結構不食及痛了學診 犯胃急得出出门達太小肠取動也明日下燥屎一升許經四物物為各 以備急因外必黄 蠟色空文以細針穿一竅之言之盖 蠟 医者制其不導 港九備急掛上咽片時即吐出盖胃和康空气物性速之前身逐 大脉沈伏而結於予作血度沿用四物非仁麻仁大黄等菜本通及沿浦四 润肠九部祖理月余而平安

### 黄疸

極文一年英黃色入通大學 病矣是故有諸中者必形諸小耳一致故其土色形于面与肌層也盖肺主以也必已食子康安病子亦夫黄疸為病肌肉必磨膻而色黄盖捏供於積于脾胃之中久而不

其就有各月同时,鱼有立者之分終无果然之異界像日不必分五等是其就有各月同时,鱼有立者之分終无果然之異界像日不必分五等是

此外有傷寒也病陽明內寒當行而不得行動 富下而不得下 故湿热佛朗也甚许已

先哲制菌藻之苓散菌藻湯茯苓冷湿湯少類无不效改之陰不和 小校乳其沿也 令人發声者心

又多是在八下宣孙汉

脉升

柳姓文九黄 作十日脉近掌 无脉中臭黑色 並不う治

大易永紧而数人数則為思と則追較 者為小便难此致作穀鸡鱼下之版情如故 較強肌瘦名口怒戶, 陽明病脉煙者食雞用即以致寒恐無頭眩 计出跌陽脈緩而經南气及強飽則煩滿之則發怒答热頂輕食已則飢 我有一十一所做而弱,我则会恐人皆及不教育部疼痛當烦死烦而怪 酒酒看或無恐請言了了极滿飲好臭爆其豚人吃店者先下之 脉沈涓欽飲水小便本利者必發黄く

跌 改多、原子、原門、八来相傳食己則眩殺·元正月者也·气以

弁信例 下流一便不通復被其实热流膀胱身体尽黄名四穀布、

戴氏甲食積看量其塵安下五年餘但到便沒情利則黃自思 五苓散如食積末 井溪日五芋各湿热如富土地 重者大温中九热多な建湿多者苗康

黑大過中心針砂十两如前制陳及蒼木 青民 西子朴美的三稜醋意 又去黃疸然急脾胃不知食少胃苓陽尿志加滑石 \$P\$中雨醋炒之次金通紅多布茶香水丰方苦了多城神曲拿着香附下小温中九沿黄疸子食積又可制肝燥脚以度看以白本作湯使 或玄黄疸用倒倉法 童侯是一府施子三两右細末醋糊為及食前塩湯下

一方的黃疸 举連拖 茵猪沢蒼木青皮 竜膽 縣我不同上連 苦参 白木治五两生甘二两季附之介章原以宿 右細末醋糊為九一方无連苦白三味一方又无甘草

一人民者其無 整印人民者其無 整印人民者其無 整印

放於一陽部子人振寒而發热也

請黃病人假令脉停當好解之桂枝如芪汤黄芪建中汤可也 但国利小便

The state of the s

弁旧例 時後 跌陽脉紧而数人数則為思之則道數 者常小便雞此部作穀鸡鱼下之板滿如故 較強肌瘦名四般想 陽明病脉煙者食雞用即之則發來热熱頭眩 教治一十一所機而弱的人為與意然一為骨節疼看當城不須而於 順泊者或無統請言了を版滿致吐鼻燥其脈へは唐先下と **计出跃防脉缓而煙雷气及強飽则煩滿的發怒容恐消穀食已則飢** 下源便不通信被其实热流膀胱身体尽黄名中穀丸、 脉沈褐鉄飲水小便本利者必發黄く 柳野 為鄉門人民相傳食已則眩穀气不消胃養之气

五苓散如食積末 戴氏臣食積者量其虚矣下多其餘但於便不住村則黄自退

黑大温中九红砂十两如前制陳及蒼不 丰月以 石子朴美的三稜蘭意 又云黃疸係息脾胃不知食少胃苓陽尿志加滑石 或為黄疸用何倉法! 熟我不同上連 苦冬 白木治五两生甘二两季府子竹童使徒一宿 小過中九治黄疸子食積又可制肝燥脾之度有以白木作湯使 十八十八日前が大次全通紅另所を日本年力も了る城神曲拿力香門丁丁 右細末醋糊為凡一方无連苦白三味一方又无月草 童伎後一宿梔子二四右細末醋糊為五食前塩湯下

疸病^ 方沿黃疸本連施茵猪沢蒼年青月竜膽 人工胃有其病 遊遊人 不胃有其病 遊遊 陽野子人振寒而發热也 在部其人必吃

請黃病人假令脉浮當好解必桂枝如芪汤黄芪建中肠可也

但国利小便

男子黄尿自利當与小建中陽

洞有必及不利其候心中热足下热 黄疸尿色不安勢自利服滿而喘不可除恐以除必職之者直小半夏湯 黃疸服衛小便不利而自行出此為表和東管當上之用大黃芒消絕極

心中冥热而烦不食時欲好

叔和玄额上黑微汗出手足心恐薄暮則發膀胱原,便自利名受难 此十岁病之非水版滿者雜治 治穀疸除胡穀芽只實有补施子大黃等分煎服 急小板高軍身黃額上黑足下热固作黑疸成脹如不敢大便書時時 肠如水狀不治 义之黄家日明前富教恐而及歷史此為女常得是度 小果胡加西連大黃豆或者根伯同和

治肾疽月黄或軍身黄尿赤城之方

百陳茯苓湯沿数黃脉沈细数股冷尿波烦燥而過苓桂精音亦清一不 甘香神曲學等有一百十五分表三分 并差防 京班张章子着不不精野事分次了分本云 右對煎温服

百藻大黄陽沿傷寒大勢發黃面目俱黄於便系統首極紫柏苓外 茵素 大声音的意路三分半右到前温服 右對前服如脉去出力當的一不平

根金九的黄腫絕好養不米的沒白不幸而月及事 打美製原及一章 **針砂能炒香門ナ色な時神地炒麦摩麺炒者有切が我核各時意** 石細末題糊九服屋魚麵生冷水果等物

男子三十余得較有胃苓湯去往犯有数十點黄退自以為安全服 ·某十数目後至晚日肯不見物予日此名在目盖湿溪遍而肝火有餘 服制肝補脾消疾之剂必則益脹伊不信半月後版制脹痞滿後来 也用獨猪肝真熟和夜明好人服之目逐明智故来謝予日未去早早 本治仍胃苓陽倍二不如木通麦以東馬下超金九二月平安

## 中暑

静而得又為中暑 動而得之為中热

中暑者性 中热者肠

暑热時 無病人或避暑於深堂大厦得又名五中暑其病必頭痛麼矣 石行人或農太六日中房後得受名之中投其病必頭痛躁热 外傷肺之者者不白應等涼剂主人思察打之肌膚大概必大局到飲汗大使无气以動乃天恐 有不得伸越大順散等热茶主义

prへ度而微弱ショ中暑 無さか虚りな得と傷暑

或那八條而不見 一家那一條而不傷的則記消而那麼所謂法細花屋管屋那也伸素整為你 新事士文傷暑豚沒細花屋何之在日来伤於你多是人為

弁伯例

之陰虚矣夏月伏隆在內此隆宇有歷之数若作隆多看誤矣 

孫真人製生朋散令人及月服之非居而何 百人沿着用大順散等利則非治仍陰心用為確中記之處也

東大喜看有一場一輕重之分

或版痛水泻有胃与大肠多少感心者胃口有深三者胃暑,用黄单 香薷飲連退機盡消暑記

以身热頭疼躁乱不管者或身如針刺者凡恐傷在自分,以解毒 白原等於好的是虚如人参

以咳嗽。我实热溢汗不止脉做者熱在肺經人素金、此為中暑用

清暑益气汤治長豆湿热大陽人感之多四股用俸精神短少颗於動清肺汤除胡天水散之類為治則可 行少者血先看面氣未病之道以情燥之到題 大便频语或沙黄也摩京如羽色或沿或不得不思飲食自汗体重或 作門滿气侵肢節煩疾或气高而短身恐而煩心下痞滿尿黄致

生脉散 人参 五味子 為學合等分右對水煎及用時以代熟水飲戶 大順散 才炎 黄連香需飲治証同前前方去豆为黄連七分半人 事是香薷飲一切暑热版痛霍乱吐利煩心等証追文 飯青 麦門干萄各三分五味子九粒 東地玄夏月服生脉散加茂村令人气力過出 孫事人会夏月少服五味子以補五蔵記 憲三不 朴姜製 白扁豆炒白不手 英一不養不一不非外一不祭白不凍皮神趣炒次至不甘多栖雨炒 分歲府不調亦正故事村皆經文又用桂而非桂枝五温中於古仁板 王子道之大順散本為胃暑伏勢门飲過多脾胃受湿呕吐水穀不 石為細末每服二不自湯調了 愚被肉無必先衛主無後天和其暑月豈可用此熟茶此方息最于學子所 其色工气耳 若处治静而得之証吾恐不足解表及指內煩矣 姜炒 杏炒 肉桂合等分 右對煎温服 右對煎服

九人夏月衛年道途或務農作劳或肥白气虚之人至我當暑热忽 慈香 阿里小其气将绝如在日中即移於度处除人権温场如本群為矣 元海九以後九三醒後次利滋補之京神之切不可惟凉水即死

請湿腫滿皆属脾去

地之理气感則害人及自動脈

夫渥之為西村屬不同有人從內傷而得之者 有病式 云諸座随直積飲店腸中滿霍礼吐下体重附随即如泥搜不 起皆属於潭

經去因於温音如果湿热不讓大的與短小的迎長人與長為海大依具然以接下分消其湿是其治心法人外經直後幾 老公所教睡的多食村桶果成之類皆湿從內傷有

看里沒之梦道途衛行凡由或動作辛苦人行的衣之類皆湿從外感者

丹溪釋玄湿者土之濁 

冶湿對為恐 獨气意感情道不通故沈重不利似乎有物蒙型共而不

热留不下人區傷的不豆素節故為梅野

王水玄素骨气疾湿热加之部湿热争故為腫力和气漸盛至气漸微陽 氣東安我形代正气不宜遍故四維發腫請陽是气於服人但今人 見膝间関節腫痛全為风治多誤矣

弁治例 取終言温家為高一身尽疼我恐而身已松薰黃花胶而發 或物面緣皆心遇相傳人

丹後をからる中国物学局でないとうだけ

是在一种下宣科公及此关系治理之

倉木追理上下部都可用

三陳湯如酒本差古倉术不通散九行湿最妙

防己黄灰陽治心湿脉沿身重汗出思因或周身疼痛 以勝運 湿勝則身重陽微中九則行出思心故用黄芪多事以需要防己的行 黄茂三年中草子半天方己三不白木二 右劉为姜老前温服

老治陽泊凡溫相標一身尽痛 差方防八升 告合分素 苍不治 丹溪活套回 百商五苓散治湿热大勝黄疸發热五苓散內力百種一倍 加味五苓散治湿勝身痛小便不利体重数陽本方中的羌治一倍是也 右對作一形剪過形 唱者在林黄胃气不和写气 記上懂犯住 下有零加細手

大热而佛前則生個也因個生奏故用三陳肠如酒本美话院竟行 理本為土气天然則已生退土故人被原則万物節燥阻

大校追帰宣判小便為上第

夫治學二不為若以補解為主亦經盛气情膨勝者以利水行气為充補 若小使自利清自天便泄活身庸自仍此為表是五本如生附養不不必

有人情而至之者、看緩急而施治則万举方全边对立而持之或人并而赞之者、看緩急而施治則万举方全边对立而持之或人并不靠為者以學過為臣之明末之未可處用

燥証

寒湿故及同其凡热之故大熟肠則金裹而凡生緣心巨肠過如巨起地原病共之經之人寒燥湿用度,文燥湿少臭也然燥金雜唐秋底而異乎經去諸族枯個,就如 鐵褐谷 属於原 而及寒陽实性度則心热勝于水湿而為帰人

九人八病多因热其而凡燥者為其萬化以热為其主之 盖肝主于的而凡气自甚之燥热空则筋大燥之燥金主於以飲其

麻果族故為布動強紧急而中東也 機為持由衛星于東政項情而或科技 人與海绵由衛星于東政項情而或科技 人與海绵由衛星于東政項情而或科技 人與者自然 人與海绵由衛星于東政項情而或科技 人與者自然 人類。 九請証出也甚而生八條成有

所謂中凡筋緩有因其凡恐勝湿而為煤之甚之然筋緩不取而疼 奉故 病之於也 請價節病疾皆属於肺金万燥之化如秋深燥甚則草木萎落我

是以一學得血而已抄大學之為有血液裏水三年養百散故意是心

脉弁 床紧而疾或人花而度

弁治例

再沒日及庸數福析到如出天痛或肌屑燥痒皆火烙肺金燥之息

予仲兄懷德处立中子五平生体瘦血少東子嚴金太過至林深降金用 及而真是接痒手製一方名生血润膏飲服数十點其病犯人的数十 · 夏久情不雨燥証皮膚內裂手足枯燥橙之屑起血出痛楚十即身 全歌 宜以四物湯去等加麦門天花冬柏五味子類治又

指華在立分在仁子明紅花一分外一分 生地 熟地 茂名不天門了多半麦門了不车味九粒片

右對作一服前温服如大便結如麻仁郁李仁各一条

獨察部先用而於三消门秘結門分別某利則可集

經內請热看廣暴看胃時緊張在越軍置發展附頭疼叛氣并 明暴住脏演暴病暴死皆属于久 會上禁懷如我神學嘎吃蒼傷喉閉耳鳴耳轉溢食不下自昧不 味 莫達切日不明

丹溪交極 静丽生物 又目五者之性為物所屬不能不動調之動者即內在立火也 君火人火也自相火天火也火內陰而外陽主平動者也故九動皆属火 医静西含一面生水火木金子各一其性惟火有三百陽動西

虚完或人海用案以主之則愈疾之功如射也中轉矣 资放作品語 天五行之理天人所同知平比則造化陰陽胸明於骨間文色知其火形不有煎熬其底, 医 總剛治 相火易起五性歌陽之次相看則妄動無火起於妄変化莫测無時

随起 君相之外又有藏府厥陽之火根於五志之內六飲七情激之其火

供教見於 院而实太為实太 

房勞則大起於冒 心為君主自焚則死 悲 京動中則天起於肺 大怒則火起於肝

男子两尺洪大者必遺精险火盛也

丹溪回往屋大動者雜沿

火可補参术生日之影 大好黃連解毒之類 唐者正氣歷也 實者称記实也

九火盛者不可,縣用,寒凉必須温散對火可發當看在何經

九部在衛便是人生後衛力起者原力也就看非真立立在來陽之大 有補沒則大自降炒柏熟地之類 動形气也 屋火盛在有以生姜湯をでる順東報本下本可投水水と 私氣冥大處頭在看可用正治硝黄水水之類 大京甚者必然之生甘草、原以養養養本亦可

東手接点其 飲酒人發热者維治不飲酒人因酒發热者亦难治 独意而格手軽、手なと不其に孫在肌表直情心地背美内不故之類 不常我此病在肌肉之内耳然之外陽散火湯

拿心然属热黄當用火黃湯或用拖方香附白芒半复以芳麵糊為克服 ○黄柏加細辛沒膀胱水。青候三海之隣之前太安今已沒无根之遊太。本通下行為小腸水 人中白沒肝太林在本是之中連已沒肝膽太 是唐春在四物和冰柘商和每八降火桶後之物到是者如色妆色度如来成石事员办好胃火并食精疾太,石膏、煅細末醋糊九清未飲送下 **小便降火極速** 大箭陽白四肢热及血煩热因热状土中或血虚得多多胃虚多食冷 物物過陽气於脾土之中,差外萬芍冬各方味甘食石防凡葱白 柳青九伯肝太黄連不拘多少右京九白陽送下 大楠九片在公黄柏去鹿及細切用新 。施子已降又從小便中世去其性已属曲下行人所不知 五虚证循沙褐之右細末柳及,血虚面物湯 毛里四君子湯

外陽散火湯治男婦四肢用热的骨间热肌来热如火燒打之烙手此為即

右對作一服前稍热服

血里而得之或胃虚過食冷物節遇陽和於脾上之中大新則發之

の去上焦湿热滴洗茶以浮肺火如肺实热宜用如磨热茶则水肺至光用 如胸中煩热用視子实热者切當着唐烦痛菜為主奏不太多季节苓麥門之記 丹溪活套 三黄丸治三焦火盛消渴不生肌肉 大黄 連 举三者不凡三焦义 孝 道 村 一 在非本服 三補九四三焦以 本連相 凉膈散大黄 朴硝甘等 熟不施 苓 奇色分淡亦意弄 城肾九降肾太 柘臨門井 右細京煉蜜各自湯送下至一月行及奔馬 寒四热用九請病在下焦皆不過也石細去九少百佛傷下 右二味气味俱度以同肾气故已補肾而以下焦大也往天外同故以 天門冬保定肺点然后用之 右對作一服煎去程入塞一點和勻服 右對作一服加生姜三片煎热服忌生冷等物 外葛独卷白芍参各分多月分於一分防风三分半生月一分 知是廣手 肉桂一不去鹿皮 右末丸服

0去中焦湿照是痛以黄連污心次若中焦实热宜用若脾胃气度不得轉 軍乃中焦有前极以苓木本萬代冬

如黑瘦今焦有温热腫痛必用的紅飛拱牛膝等茶 如下焦有湿热腫痛併膀胱有火那用循洗防己竟陪柏之颇着的人气 屋宜用二本南里滑石茯苓類

屋尾 已好大肠之太 厅本好肺以桑白佐之 柴胡沒肝太产本佐之

白芍浑脾太若冬月必雨浸炒用之 **黃連深心公心電腦佐之大已深膽中** 

知母黄佰海肾火并膀胱之太

人中自得肝太又已以三焦火及膀胱之火從心便中出盖膀胱人物。施子以三焦之次在人口作為多激院去黃漿炒

方治陰虚火盛五心煩热等。人中白一兩右塩商拌炒得色 右細末每服二全重便調服 生甘青便是

民學是四十余夜间發热早辰退五心煩热无休半年后永予以不 再与二郎很悉 退後四物加知哲学佐以炒于姜服二十余班安然 教伏而且字浮取全不應予与并陽散火湯四點而恐减太半胸情快

# 許証

下之令是種群

丹溪先生能類而長少而又看六箭之部所謂紀如中 節請病生 季此發前人此所不發者之

或人等怨之後人故為九气佛節之候夫六餘者司温您疾血食也

又至前面湿佛上、而成然上前而成死上洋而血不行血洋而食不 又如然前面成演之前而成為血前而成極食前而成疼情的之打也 商級之積聚 故為留飲湿餅之候

是以治法皆當 有直知之 是公治法皆為一衛務物的故其中多用香附極可之類至原都學等消化此六者皆相因而為病者也

脉多沈或結

十中則見千萬 上則見干丁

下則見干尽

开台河

九許 戴皮唇香門便浸烙乾石則燥 丹溪有六街少午沿 を大極 ちん 豚上げ 日散野 古大野苗頭小塊と

受疾箭 食前 血對 左寸脉平和右寸脉紧蹙 香附苍术山查神趣针砂酯对散度式唤燃减胞还总食 香附 香黛 刈芎 香附熏成之四颗无力 乖仁 紅花 青黛 刈芎 香附有甲脲烷酮 喉海石 香附 南星 瓜蒌子 **苦**尽 青黛 蒼ボ 香附 白芷 川等 蒼木 撫芎 茯苓

副读 教冬 二 吴本首本

越翔九一名 等不九治諸 對神趣沙香附童位後養不 川等 越桅炒 右細末丸之温水下 九以香术撫艺府提其気以外之假今食在氣上気外則食學

六萬防解諸前 陳皮若半陽地養不勝神夢至不本施炒色方 生並飲治食數文則胃院有深血作涌大三開提訊血生韭葉然廿一盡 香附三不甘多年不砂仁立分右對作一限加生姜三斤藏温服 右先生桃仁連及細嚼十数丁後以非讨这下

山查神雞麥月 自京本香其即紫箱干姜梅香附砂仁

二校由是諸病皆減能食仍三前方服三貼後以茯苓冷潭湯倍智本 苓白不川芎一香附子木通砂仁防风差站如季煎服黄茂服一郎一更時 皆洪緩重按着字右手為其子作軍節治平申散倍者不如半夏庆 二十余野平安 又進一點至半夜過身發紅丹如應疹片時逐沒受好電野与稀粥 九加紫河車至九月友加清胸不食止吃人乳打四五杯不吃米粒子於六豚 用補氣血苦月余不動又易一層作祭治用四物和柏地骨及丹俊大補佐 湿衣了五里在家咨僧寒莊热府部煩疼您應非應一屬作度輕治而 男子干女九三月前房夏后騎馬後僕過深州沈沒幸得馬雄無夏里

瘡瘍

又日青禄之妻庭生大下常云於此於由理力生廉應經方諸痛痒瘡傷皆属心尽

煉府蔵煎熬真底此經之所謂陰之立官傷在立味 於由理耳若飲食去節肥中過傷以致湿热蘊積于腸胃之间境 東坦玄崇記即問記也盖胃乳調和則学衛乳皆順流更無送

經日孫勝則由商是也

為一在 住脉陽明 · 腹食 東足三陽 法當視其於發之地各從其經而处治發於身之表者一十七名 野馬雅足原作 軽奏手足陽明経 雅教手是湯手足湯 順放手足陽明 監發 督脉足太陽經十中属督縣餘皆足太陽 美教手足少陽經 肾难足厥焦經 在表雅 足灰店 胶魚手太陽經 乳雅 乳頭足厥性 解痛 足太陽 喉痛 任脉陽明経 題額食手湯明紅

內疽 肺痛手太魔經陽雅手太陽手陽明起由月院產足陽明經 好消珠 格毒散

教於腔子之内者四名

二經有氣血多少之不同確在後深之有異故治法或 · 原那一次有為雅宜外以時,為為衛宜四利 古不易之定議

其証有《 眼白精黑目緊心丁 成代而深者為項里內托 惠而難治者為受

陽痛問甚三 不完飲食納京而吃食不知味二

場鹿气短院は香野八二世腺血大院城腫な甚朧水臭莫五七 声嘶色脱唇臭青黑面月四肢浮腫丸 末演先黑陷下青唇黑便污九 煩躁時吃版痛甚他利无度尿如淋六 牌項轉動不使品股院重品

连

忧心發悸錯許皆是咳身冷自汗目瞪耳聲 进也又暖气痞塞喘

体气和平立——順也神彩精明的三一順中的新有明高声情明三月一順也便利到的三一順也

九五項見三則古九逆見六則危

水分

請将数當發热而又洒浙思寒若有痛然富發雅腹 **脉数身无热内有痛也** 版无積聚身无恐脉数肠中直腹也

脉弱而数反振寒~當發羅腫,脉微而遅反發热

麻滑而数人 教則為教教則去衛 学衛相達則結為雅然所過則為服之 脉浮而数身无恐形默之首中微燥本知痛之所在當於確腹

夫肠雅小肠腫故之則痛尿教如林時上發热自汗出侵壓矣來 司工业量有面 不可下大黄牡丹 洪教者腹地成 進紧者職本成

弁治例

丹僕至雅道因陰陽相洋而生盖へ記傷也気行脉内相並同流 寒五個神之則凝泣而行屋為不及

热与天神之則沸騰而行建為太過

百病皆由於此又不止於確直而己 血得邪而實隧道阻備或溢或結積久渗出脉外气為之乱此份添於便 司得郭而能律液相称為疾為飲積久於入脉中血為之間此使常於恐也

或问内托之法東坡目所間治腹城于外根盤不深形配在表其脉浮病 在皮上非色盛到必接于凡急項內在直接蘇散店運散節使冒氣

和平如或未己再前半科飲史 九大便闭及宋热乎服黄建汤如微到及烦热已退却与復煎散記便

軍衛俱行和 五五三內傷也

該武是言若用之於小瘡与多月不可轉重就輕移限白芷吾恐難情以,再演日外科精專調排膿內補十宣散的之城者速度, **未成者速散**  五

解目令 見世人用以不分輕重時令經絡前后正落育人騎 瞎真半夜临深地名前 又云諸征惟少陽厥院二年生病項宣預防之以其多元少血少血少問難長者 久未合必成死証可不知此麼用野逐和荒战代其後與褐不旋煙

大意為內外皆屋直以補接為至如欲用香散者宜武屋之之六 た 場所外皆在生は以花裏表散為主如飲用大黄者国歌五原之北直原報

又至確理初多多之可使輕減中馬交最少盖丈火赐達放利斯委比 必短小而昏无以抵當火气宜其危也 至痛亦有因又而死者盖里甚孤復將起脉必浮数而本且不敢精神 從怕之意准頭請傷會又姓宜小而必請方皆喜痛矣至不痛不痛我

職出而及魔比園之直補之成冷所逼者重温養之 外施助其亦發表之意精學問頭冷其前神功夫五月次則然何問神 其 針之法可施於輕小証候若積毒在截府方流過其血於外五益也 劫班冷京惟輕小衛毒可

腫爲時心者當作毒岳上攻起凌後當作在屋鄉著千事老債

疽哉深不痛者胃气大虚必死肉多而不知痛也

如味十全大補湯的權程情後補气如進飲食元膿血出多度陽兩確,有我明力血气两度用的地,必有,如或思冬九黄苗六一湯皆助後發配不食宜参茂白不青,收補 他看面是剧者多矣 平痛寬政為安不知省无補養之功愈后度証後見因而轉為 建此茶有 週生起死之功醫者 并經給時令触颗而長是可或見腫

思考發背贴垣等方法 浦公英北热麦消魚腫散結核有奇功已解食麦散洋气人陽明太 度廷同品冬藤前以少同佐而服之協爛金里亦好

差不半独務防立分防风稍半不至黑不半知不生地不本不外陽益胃散拍一切悪瘡。我肾脏疸等就

矣村不平陳皮半不種木半不酒防己半不次方枯不 連幸不朽半不够三不够稍半不到三不多年不茂一不半生村一不

初惠二三日者服之立消人随病上下食前后服 右對分作三服煎人而数十点臨計過服忌飲水

當飯差治陽治肥难 飯身不防风差各不甘草及不施不独节东京 胃散勝十宣之老人宜之亦名云後前敢或到香沒茶之好 九倉皆條中心勝二部而已我治此倉陽东七分陰末三分名日外陽益 本雨沙 連 圖沙台三不相區沙 次半不到一不

茶清讨調下后兵即散 右對作一服煎入酒一些并煎食后热服自一服三日尽六脉俱将

拱即散大飲瘡口 共即 木香色三不右細本用煎湯調下或 梁热詹所宜用也了人寒地寒湿外来冷禁不可多用 飲瘡口用之決无疼痛以蠟油調食瘡呈煎飲旬甚速平復膏

丹溪治竹道用大黄防忍老飯芷节甘節生地貝中皂角刺黄茶作 大利煎服气度次冬黄苞價後亦宜空

附骨有者皆四久得尊味及劳役与同后按水得此陽洋於在之話七 丹溪各環就完備不生历生附骨沒倉本為君貴指青及名花冬春枝 教的發不動於麻黄二二點腠理節气血通而愈 体度者加杜仲半膝以生并為使作大粉煎入姜好食煎服痛患者干

无治防已陽的附骨直初食於太陽厥度太医分者 善 考本 巴木香翹射干白芍通飯尾蘇不甘台分 右對水酒煎食前服養膳壓果

消毒飲治附骨道二九人因寒湿地气得附骨道於龙腿外側少陽膽經 之分洞之寸紧硬浸膛行失作痛以指按至骨大痛此茶一版即 痛止次日坚軟腫消而愈

老家庭参识 連不苓 柏葉 桔已年不生地知独防凡 飯尾 翹 白分 稿本各分寸 陳皮各三分

右對作服煎服

衛布看屬居小版之后此在中之沒道遠位僻鱼面大腸多無記

老活場治足太陽經中尾醫等雅坐硬腫痛大作无右脉俱紧接 確上使某力行去る 陳皮隆 左郭 右對作一服煎熟加少順照服空學衣養表无力 差拍漏冰名防风茶 的尾合系柱是外期中多苍术 虚弱便与滋補血气可保於古若无積補之功其禍在結而之后慎之 運不到血亦写来中年後也愿意之統在腫痛参之脉輕見

內祖者飲食之以於七情之大相前而發飲食者陰愛其發在腔之 而頭向內于腸胃育膜以內托之末托出于外外引風而愈先用 四物汤和吉更香附生姜煎服膿出后亦用四物汤詢理而字

肺魔光須發表看益去病咳暗膽血其脉实教或口咳骨中隐痛

浮肺湯山肺魔或肺脹喘促不得的 華養一两炒研末陳安太如洋子

枯更湯治肺療心胸氣在咳嗽膿忽神煩闷咽乳多過两肿腫 黄茂湯治胸中甲豬隐痛為為肺流,合数不及一章太巴二十五年 備尿去糞於 吉 見各不飯華子各分只各炒多意分亲去分 横切服 大東一十枚石水三五五前大東五里二五五五季又本人一起并前至一五四

肺痛已被心心看不治 右水三五五東取一五半分二服

有吐膿血如肺症狀口臭他方不應者消风散入无病男子變灰清 米飲調下三服而愈

肠療當作湿热積追入难怕

**志**或膿血膈出 後思冬身沒甲錯版及急如腫狀除人是紧去意思者成版轉例有水 **有重調腸痛妄治必殺人其病小版重強技之則痛小便数冰時上汗出** 遠所生意

乳梗多因乳分不知調養所致盖人乳頭、疾性所看 大黃牡丹湯出腸羅大黃四外一乘中本五皮炒月研一品 右型水六外前取一外去根人領并煎一沸分三服狗服之在腹即正服 瓜菜子!

念经 沙河 量 故致厥陰之气不行故敦閉而作不通陽明之血佛 全接軟化全沙馬豆散否則結成無 含乳石糖睡白气椒热所以而成結核初便忍疼掠 騰故热甚而化為膿或因所犯之为膈有洋疼

南次 京麻庙之序 兵本の月事時表といり 生中草南行は近日の身及、東京以外南佐を若及宿然三品 或力役某青福茅皂角剌金銀花當

你岩伯有枝腫結如繁養子太不痛不痒教年方及落初便多服除氣 又云乳產土價以青度瓜季林朝芹福葉皇南剌甘草節、隨蘇和城煎服 冊奏治乳雅蒲公英同思冬藤煎入少雨服即欲聽是其効や

此疾多生於夏節積念中三婦人鬼看有終不可能 **医胸股氣切痛用立灰事金宝事去其毒的生新四种之效** 行血之茶頂情志智意則可念如成看後則如岩心之四牒什

福華散山婦人百不智意久積要貯乳房內有核如際春子 沙鱼汗金银花赤没茶 蒲公英古五分青皮石膏 城村草節谷羊成本之不的頭子。皇角刺一不幸

乳頭破裂或用小児吹乳血乾白裂用多痛丁之味為京付裂处 如燥味清調付 右對作一服空青福葉一小提煎如酒食后或即時服

在東雅者温热下住也有作膘者此油气順下將流入沙道因在道或 肝海口治養有教食悉由湿热人肝經处治而用補陰其徒正鱼膿 題水道不利而然腺尽自安不苦可之在蓋於調摂中 **溃皮脱睾丸懸掛者皆不死** 

方用野紫瀬葉面青背紅焙乾細末付之如燒香油調付養脱花

者以青荷葉包又其皮自生

外科集験 便毒者生於小版下两腿合縫之间其毒初發寒热交你 精血宣暢則自然愈矣 京恐气血愈結不得宣散及成大馬惟當發散寒气情利热一麦便 度陽文不言志情息念故精,孟文等成腫結及初起慎不可用寒凉腿间腫起疼痛是之精気,所出之道路之或,學疾而感此不得傷合

已結成膿者大黄盾持無到各条尺字三本朴甘草南昌京桃二十八十三行功,射干人称花者非也 冊演目便表是威陰經湿恐因労倦而發 射干一一同生姜敢食前眼

右對入生養煎服本

便专一名野馬雅比哥經衛任為病而雅見於厥佐之分野其經多與

原·摩·丹·僕日常·薩·必起於以陽一經不守禁是建及陽明之松節記養原養服後空常用拍郭陀爾之茶。一初念,正疑利义即敬敬而之茶,或卒然起核疾痛而發昏热節血聚而成也 不行寒热便生稍久轉為潮热危矣自非勘欲淡食神仙不治也 流版服手足以其勝經主次對有相次且至多血必得人見比若月經河凡四极皆此二端項分厘安度者可能始生耳後足少陽七明經隨經

治血少馬刀煙倉肚地以四物場倍同炒芍茶和牡蛎粉陳及於甘連玄 参炒神趣桑椹青

外安多本所取动

生地病底砂不粉霜别研射香命手不

辰砂候成事了外名庆末以成塊子收入容器为夏風 右將灰付處燈鍋煎懷下甲本焦乾二十十分看次粉霜或名文

柴胡通經湯治心見項倒有後里而不廣名回馬刀倉 右到作一服就食后热服忌苦某地大便 供翹 解生甘本 泰粘子三稜 音色分連分紅花少許

瘦瘤生皮膚頭項面上八者智事或敢不作 破結散治石學金學气學血學白學馬刀厚磨等部 忌,鄭魚難肉立平生果行草少 海深 順院净電腦草 順院梅蛤粉 通草 贝女三尾布思攀石指 桑寄生食不美越始不半及類二不右細末每限二不温而食后限

九學气先須新事味用海藻一两黄柏二两為木置掌中時以飲以 **清睡春下待消三分之子上来** 

·結核飛溪之允結核在項在臂在身如腫毒不紅不痛不作膿者多 是疾住不散名口疾核二陳加何炒大黄連翹來指煎服 一方治臂核作痛用二陳湯加翹弓角剌防凡黄芩柳蒼本煎服

**行着石香程氏云疗腫之証皆蓋热毒之深而成者也近者多見因食** 災牛疫馬之内而成此就其形有十三種

服二活散病勢緩用川經京命丹雄黃九下之去其毒銳勢次為自皆热毒之甚之治法並急用拿大十三種疗其形狀鱼各不同而其

雌雄な

拉門法以黑 竹牛奉亦石塔上必撒書,供 妻上生菌取培乾子稀黃 如身冷自行吃逆躁喘在喝妄語直視者皆毒气內不可治矣 **疗腫初發時突起如釘故調之方令人思心思寒由股准痛一日瘡要為** 最急其餘处則可信奉入版則煩闷忧惚似醉起者三二回死矣 斟酌施品和无他更有趣即 過聽 焦黑色腫大光起根硬刺之不管痛皆其候也在手足頭面胸背滑師

雄黃九下方去 成少時京 溪起則介自被若一次未勒南加度数其疗必核也 在疗点線紧縛亦為陷入內內為度政前末末一些循水和之放於為 華 等分為細京先用亦為两頭去節一頭解十字路將不解頭拿

雄黄 前金色不巴豆去教射香少計皇角 右細末猶水為九如菜豆大安服二十九清茶送下 全蝎台京

二活散 芒台品外紅花 差独 飯 鸟菜 赤芍 金銀花順茂朝 種木 荆芥 蝉蛇 葛台系檀示 天花粉

右細京安服三不煎蒼耳湯調下

破毒散 矣法以大蒜懶搞成賣途,倉四屋事詹頂受美多思學為意不 爆捐雖愈宜多矣百餘此无不愈者 右為未和題樹九如東豆太以飯到用方頭納去之以東末議 信 弼 黄丹 雄黄 乳香色等班指皮炒 射香少許

請看痛不可不有 肥人屋热宜乃凡荆芥羌正凡已勝區在下內有 血热人品物場於本組尾粉一重流将者補中益氣傷於告來茶

治與湾用珍萍去一两蒼耳子蒼水各二两苦参一两半春附不半 黃本立不水前洗水

身上屋痒用四物湯在本前調浮萍去一不服

先哲山魔在要方備于后宜選用 方治所養及婦人陰蝕常添養夫火用諸般感為神功 她床子若参燕夷各一麻旗章中府九两不硫黄五分輕粉一不 樟脑 不大凡子女不取內川松女不 右細末生指油調付

烧露 右細京安服三不煎温服 

托裡散 茂 飯 金銀花 甘台華 右對煎灸價服更詳部住各加

刀経まな少

黄茂六陽治雅府食湯,茂高蜜炙片馬炙右到煎服 使送下 玄参 芷 飯桂 大黄 赤芍 生地台两黄丹可真奔迪丁太乙青月日切靡直澄有野芝神动亦可内服演鲜証弁經絡作湯 上五香湯 以视柳枝至住手攬猶水中成珠五軟五硬磁器以貯 右細切入油浸夏三冬十春秋七月丈火煎黑色去祖入黄丹县熬 射騎木沈乳藿 翹各一不右細對煎温服

跌撲 金倉

丹溪口跌撲損傷 白术以和中人 種木以店面 童便煎為砂

但一經血心即死 在上者宜飲非过或和財吃 在下者可下派血祖先須補托 切不可飲冷水盖血得寒則 家

骨損者用古文鉄五分醋浸乳香沒某各一不值研服 冊後日九山損傷处在神氣與 俗工不知惟在速效多用自然銀效接骨然此某必根據方可限新失

冶金產為以石灰多傳墨之如意 深不宜建合者如情石亦付之 甚六刀剱戒定上 有其火毒与金麦有有於香热茶麦鱼有接骨之群爆散之禍

當級早滞陽治跌撲損傷疾涕不行等無 九打撲損傷版痛者知有疾血桃仁美气湯如種木紅花下去 又方老松木皮為末付

右對等分每服一兩個水煎服 當政在中里是一通身痛全用酒浸洗烙 上用頭

大黄一西杏仁于上冬去皮尖另可難鳴散治從高墜下本石が壓疾血凝痛不可思必推陳致新 大黄一两

段某散治万箭傷止血住痛 定粉 风化石灰台两枯葵 设茶散的段撲損傷痛不可思大力為飯店可多在沒另所各 乳五分 桂素應成乳品研各右京和分并研存服二不過問調下 不用桃仁者盖跌乃血入气分故用杏仁以行气中之與矣 右細對煎人酒雞鳴時服至晚必取下於與即愈愚按此用杏仁而 俊一字另研 右各研細同和自再研就核本

破傷風

音表之前而夷為應係文請着久不合口爪邪亦戶內襲或者受禁矣 若夫破傷风藝因夏擊破皮肉往之視為事常作至凡那要屋面客 其陽火之毒氣亦与破傷凡邪無異

其為一部皆傳端經絡境殊真氣是以來恐問你甚则口噤目斜身 体強直如角号及張之状死在且又誠可忌

治法同傷寒有在裡 故不難乎汗下和三法也是故 在表裡上東

脉弁 問為野人多不識比說我人之易草不求醫療而袖手待察京哉 表脉浮而无万太陽之

愚扶何南之論詳明矣何其但为三陽而不及为三陰 或一日秦四朝 版滿自利 脉長有万陽明之 盖风邪在於三陽之經便宜接法早怕而愈若得傳入三度其証忌危 脉浮而弦小者必陽之 皆无可生之証故置而未論也 河南早陽明宜下十若明此三法而此不中病者不河南早陽明宜下十若明此三法而此不中病者不

河南差活防风湯、治破傷风邪初傳在表 丹溪日破傷凡自傷寒壞延有在何經而用本經差擊逐之誤則殺人何問 有法方

右對前服量累慢加減用又热則加大黃一不大便形大黃五分段令 防芎葉 飯 芍各一年 地榆 細辛各五分

右對作一眼前温眼藏你和西有自行可用之破傷風藏存輕尿影自行間白不防風湯若服前某太過令自行者宜服之 术一不防三不茂一不幸 行不正者因服恐其行出不休故知无寒之宜速正之人後大等過三家 艺不本一不事中於 右到前温服

防凡易怕破傷凡同傷寒表証未傳入案服冬防 卷独芽合不至 大芎陽 右對作一服賣温服 等不差 本 大黄台不平右對煎温服宜和為度

大蜈蚣散、蜈黃赤足各一作江漂立不即並即炒下站竜立不沙尽烟即 服次當下之蜈蚣散四不巴豆霜半不飲九如菜豆本在服之新加至 六七九宜利為度內外风去服羌治湯, 与治羊在裏之苦也 右細木谷服一不順調下治法依前用東和至為可服但有東部不可

若病日久气血漸度,那气入胃全在養與為度 羌店 独 防风 地榆各1不二分 治福產不里包

養血湯 飯地芳芳葉 原八芒色不知辛中不右對成版 白不易治破傷人大汗不上的華取指 **芍四**不 甘半不 右對作一眼前温服 术葛音不外本名不

祖傳經験秘方的初破傷風發照紅腫風邪粉傳經絡而未入保者俸驗 安大陳因圖改有稜骨被打破得破傷風頭面大腫發於予与九味老活 杏仁主沒有羅白題各等分右和自水調和如常日持傷处腫情热場 過服壓行外用杏仁白麸荷水調付倉上種情热退而愈後以此片白

若形人皆験了

經立期者因米衛极商其氣不清故使其臭柱壞而色數沒傷

夫從正或從下漸来看管可治之記 夫上下同得者甚重自非獨者神手病者鉄心子是免 冊僕見大風病是受天地间發物之風古人謂之厉凡者以其酷烈暴情。 冶法必光 又但然甚必生同与甚則生虫如腐草為軍之美也 原其所用多是热血學家所致或各月海后面聚復觀及永野園是 海人工作先見有多在上中有人工作先見有多在上中 陽明者胃与大肠之无物不受上之者演致意看其先落与意 可畏耳 脉西寸浮而紧或浮而失陽 人俱之分在上 但然一所于内面不散八寒客于外面不行內外佛首既久而漸成几 故出法必先取陽明而後及於太康亦和而標之 八府及於藏病、其热毒積于中面形於外耳 因之敗唐 矣經所謂热勝則由商是人 **資瓜寒客於脈而不去名曰傷產瓜** 次 院一教雜食 四其太 殺其無 · 受定則在于一然皆不外半陽明一經 隆夢 凉血 禁人 杜陈 魔者病在下皆為不治之証也溢者 病在上 皆為治之急務之治雖多以大學不越子 安本 後用防风通聖散

而然於不敢之非惟曆不知等悉是不能意然可哀也去

人見其病勢之錢多忽之以及治之生食不絕味斯然皆不見再食

丹溪治立人矣其不无者惟一得人因貧无物可食再余数年後再於 其棉於本病外又服百余點加城四物湯丰年之上月經行十分必愈

宋洞唐文大八有五黑色不治余皆可出食 府皇前門門西学 万月耳鸣歌与年 在生意 身則皮痒如虫行

伯法、後以醉仏散中向松不必怕转值颇难頭面應各不得下旋出思事 自人是她者為此外多因感寒热与疾波雜气而成

幹仙散 胡麻子牛蒡子 草新子 枸杞子以紫色白葵菜 管灌公或一句或半月一月面漸白而安 水或萬雄中出臭水血絲或官不得或阿而死難以飲食只以稀取用 古参

瓜姜根 防风台外 石細去每一两半人輕粉一分拌匀每服一錢茶情調下展午少各

通天拜造散 節金事的皇角刺被生黑大者去尖大黃 炮台一两 膿血悪臭尿為功 一服后五七日光六牙縫內出臭經渾身疼痛昏闷如醉後利下

面東服心當日必利下思物或具膿或出知出口品色乃是近年一数日面東服心當日必利下思物或具膿或出知出口黑色乃是多年数日 白至十年 頭京六不半生半砂 右細末安服立不自未出時以无灰順調

乔草治思疾遍身生落濃煎 洋湯浴侵丰日大动此神方也 方為母華為君告参為佐酒浸自熟魚代補地之或缺新細糊丸 後又進一服无出積乃止

若入紫萍を捷紫萍多水蛭家月於山沼里是透透泥略繁乾用 如桐子太安服五六十九热茶倩送下白三服一二月而孝

法治手指弯曲前前甚漸至斬落 草麻子養 黄連出於豆 各一两水一外小說浸秋冬五日取草府廠破平且時面東以浸茶水

科精學 為諸瘡立法而不及方只盖於害庸体竟不是一有 服一起南加至四五粒微利不妨遇猪魚豆花徒累獲神劫

夫八方之八起因於八方人處其時則於此難已免者此之倉傷治は為難 人之票受有殺氣 短度受物

7

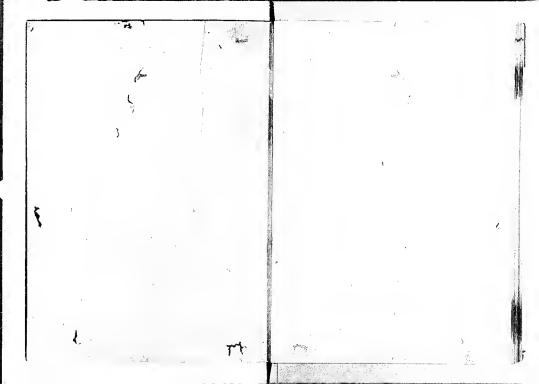

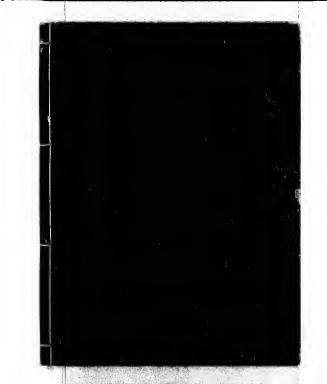

A 00 6483

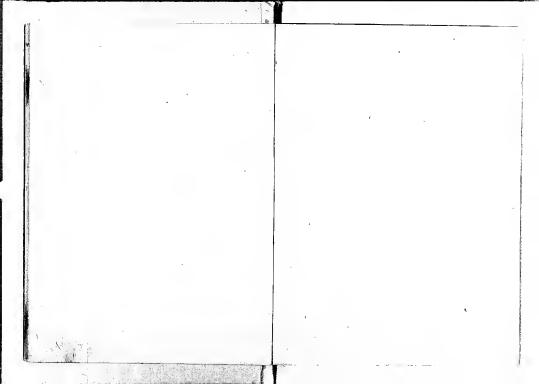

其傳為 一公出面 息奔 出公

病及心脾者此也品明也因食少故肺金亦失門養而 氣洋不行 經日必能令子度是以脾不磨而食亦少所謂二陽 三起先因心夏不足由是心血感起的企血以得肝而出 八百病皆自心生地立志之大一起則心火亦從思

く用日ろう

·又如崩漏不正之証先回心火心甚於是血脉泛遍、致肝気而不納 若不早治斯而至於闭塞不通甚則為微放血膳労極人証不易 治

經日能食母家 是以肝肾之相以扶心火之势

為以滋肾傷况月經全籍腎水施化肾水既乏則經血日外

光林涯無時

着不早的的面至崩中不息甚則化為自獨自強血枯發热分 亦使而相扇所以月水錯經妄行無時而於溢也

丹後日天非此火不ら生物人非此火不ら有生但黄子通古 經門 几動必聽拿,子心君則無已上諸鼓 正我奪則處,力司心必必盡者形気盛也,那先盛則寒,力司心血不足者正気奪也極入該上可治矣 相大也

大松經內不行与支經漏不止其初皆即之更不足以用經不調早 不調的直至危軍求醫鱼妙手莫能為矣

東埠 中下上東做面高人做別衛和不足其,息短其形器 個不足其,息短其形器 個不足其,息短其形器 他別衛和不足 **脉經日十口脉微而流** 前属不少有三海、学者宜参考以治文本可拘泥也经因不行者三海、学者宜参考以治文本可拘泥也

**早衛俱康言語謬誤** 

少陛脈微而運 。好陽豚微而潘 一短气间燥而口一苦做則胃气度滴則 中塞滴則血不来 做則無精運則厚 此為度經三月一年 **甘氣溫則失液** 

・麻微弱而於年少得く為無子中年得此為純産 · 脉微血氣俱康辛少者亡血也三月一来

す口豚沈の数へ 以陽脉伏水穀不化八門气裏則身体腫 明高裏則診修 一是則為家一寒水相專 ,沈則為人人則為陸結 教則為出出則為陽家

·寸口脉沈而遅//

跌陽脈微而落 清則為在東 他則為在東

少度脉沈而滑 水前都後於病人名司 沈滑相撑血結胞門其職

先病承後經 名只 易 維



一有照月事不来四物好答 七情傷心之私傳結改血同不行置調心无過心經使血生而經自行差 痢疾失血 府田不和飲食少進而不生真 治宜出血稀血吃你調即別随証用了

常過期血少也等帰來本兼疾藥

過期色歧状二阵加芳婦 過期禁果有處作痛血热也由物和香附黃連

常不及期血热也四物和本連香附肥人多魚疾末治了 血枯紅用者四物和赤紅

肥人驅脂属經闭者導疾湯如等帰煙不可服地黄於疾故也如 疾多枯住血海地位目而下多者且必漸昏肥人多有多角星看 附本考克服

·狂水行後作疼者我血俱,置入物陽和被煎服 有熟如等等。往水赤来脏經粉果作疾者血家也一日於血前洋,四次,如香用味如 ·瘦人子宫鱼面精氣不聚亦血子以四物養血養陰芋茶 。肥人少少亦由疾多脂膜田塞子言不已受精而施化宜上末

夫血為氣人配回氣而行 和經湯治月經已期不行 帰来麦門·不民茶かる四日者帰長一不半湯也七 調經散治經水或八條 芳一不杜·不挂非子阿班 中主·年右到在美東空心扶服 行後為痛者氣知 成場者気くな 夷 一月两来 職月至至 皆可服 指為风冷用温热福了 白芍一不

崩漏多四私所使而下香附少黑 四物湯加荊芥條本上血神功 他聖不治月經不通馬鞍十烧在此為九紅花當得前湯送下 白号八子阿膠粉珠 艾辛不條本一不 耳手不安經鴻治月經先期而来 帰一不半 芳 芗奁 我一不可多。藉木一不通八年 右對煎空心温服婦罪 等年不熟地一不白号一不老 新红香 香附 并不 右煎服甚者棕紹灰末調服 蒲黃 地榆 知手不 連洋沙 人尽各半不白本一不 右到煎室心服 帰身白多 同对名 **外麻** 示 熟地不 香門不 生地一个

。婦人血病宜用當帰若人應其人与生地香附內用 若下是湿热八年属血二陳湯加養不治湿為主人血度入,等學 是胃中疼積流下終入膀胱當却心其人知此二陈加二不外

il h

张甚者 上用一時人一人仍用无難子以係湿度

四物湯乃婦人家疾人松司也、 居 亨自马 聽 右等分到就服 一人上,有頭爪鼻後用,角里茶在不順本音天川等天在沙嘴半點不 。带下必須新写味九用樂寒月少如蓮附臨祝愈変用了 。肥人若十多是湿痰用海石半夏南里黃石為木方香附榜以 以上皆册溪法也 冬和干姜瘦人少有此病有者是然沒情石擅及川等梅石青家克取

·東地沿崩漏爷下多主於矣子者宜再思了五可途而病

經回後度陽轉谓人崩觀此可知

·東垣回葵花八春者/始八春等八月~果致

·東垣調經非陽除湿陽的女子循下感血月事不詞或暴崩不定多 肥少息情情 即用俸氣短牌主海深周身者脾胃虚心胞去之 下水袋之物皆回飲食不前劳徒所傷或素有心氣不足心大氣

以種く 温取少時以早飯壓了可一服而已止後服疼當時當帰了類 羌 苾 香木格干 奉版在谷丰意前了成奏可升 養裕 改漏下月水不調也况,脾胃為血氣陰陽人根帶也 當除湿去热抑风氣上伸以勝其湿又太大許則發入 右對作一服水三蓋煎至一盡空心

·清血地黄湯好婦人血期是肾水陰度不足鎮守胞絡相大改血奔 若遇夏月白节下脱漏不止此遇一服立中

凡名三 生地净谷丰 蔓荊給 拍知養細芳治連差 柴 甘不 右對作一眼煎空心热服 紅花少計

苓莉

柴胡調經湯治經水不正其色鲜紅項筋急此痛脊难痛不受

蒼木台不紅花り許 着 各二 右對前室心温服取偿汗之上 葦 帰芎 外科 白芍 柴<sup>t</sup> 熟地稜灰

稱經固真湯治白茅下流不正其心胞又脈做細盖始病血崩久則以 血的枯竭体液 後七本三流養筋骨 俊之其陽故白滑之物下流不正所谓崩中日久於白节之乃本經 右等不對東空心温服

白葵花研湖陳五小不 做若過人茶為徒如益之氣· 苦寒人養世其肺而救上热大辛热人茶桶其陽道生其血豚 大辛月油職人茶組其指品強律を 本部行往茶為引用 生苓

桃仁散治月水不調或淋瀝不断上後後来出寫水磨弱家食的中 丁姜 冬台二不 右到前空心热服少時以早飯壓了 郁李磁皮火 灸寸

思酸物 坚痛五可行動月水或領或經月不果举体院重惟欽服即多 牛膝 老 岩质炒 **净桂** 牡冬 耳妥 半给三 蒲萬 芳谷 赤ち 生地谷一

申於谷 俸 艾治· 熟地 白多台·不服艾湖伯劳傷氣血衝任度作月水過多麻瀝不止 石剉加生姜煎宝心温服 膠炒珠

在水過多品物和本本

右對作一服前温服一方加地輸黃茂

。單聖九治經候不調血氣刺痛服服膨脹頭眩思心崩竭者下 在水通来通新或住来来极人後以四物和人 或以二方将形 経水法少四物加葵花紅む

香附一日夜色姚煮居 右細末醋糊九淡醋湯下

三神圆治証智

。盖毋九治婦人赤白爷下麽露時下不正及治胎前產後及經中請 般奇病 香附子一介醋賣 益安中 艾葉型 五月孫陰乾磨細末忌一致 帰る 右細末醋糊丸服

石炼蜜為九九酒童便化下蔥氣者不香陽下或細末每服二不 或人童使一調下

丹溪活套日

九婦人往作不調皆當以四物湯為主治 無意里本式如冬葵 校寒如子美如註惟己而版有綿、無体属血度本对倍帰此

如經水常不及期而行者血热也并方用出地和茶連述人類 如無作将未取中庫痛作作下止者血氣家以本为用造如張紅出 如紅水常る期而来者 連香州子玄明く類

瘦人多是血少不为后當帰熟地心感时少佐以知花批仁死

為出血心引用也

如常過期而緊黑成塊者血热也多版痛本方用、生地加香附玄胡 肥人多是氣度換奏阻停升降坐一本形去熟地加冷或时冷 半橘香州人類

如紅水通米通新性未来热如應者本方合小樹胡煎形 如過期而血淡色者疾多血少也本方用生物品原放形 五灵連乳股類

。祖傳經於秘方治婦人室女月經不通常成脹滿人男子墜馬跌撲換 五天台沙二味 砂仁 表表版 衛上鄉處前門亦落 雄尾囊 西頭尖 玄胡像成門在京 雄尾囊 西頭尖 玄胡像以致瘀血停積款成血蛊病者皆陷了 桂

一方治血前不正養年中燒存性好預調服立止或四物浸润下亦動 右等分細京安服三不空心温酒調下

老婦一年五十三面崩久不正诸藥不動予以樣外蒼耳根二物院 存性四物在董茅花煎肠調服其経血自此而少并不行矣

船前篇

。經官後轉陽別謂之有子中則有陽脈也是為血氣和平 取無四人皆為胞门子戶尺中臂脉按,中在,總當好子, 調則氣血和平氣血和平則百病不生而樂千有五矣 夫婦!道陰陽和西男子生故欲來嗣者先調婦人縁經聽院陽施而陰化人盖人人夫婦指天地然天地人道陰陽和西方物育

上月が

。又曰婦人妊娠

養定是以諸經脉各養飛日也

若至期當養人經虚安不明則胎孕為人不安甚則下血而随 夫手旦十三年、氣血盈虧不同

キロン 一陽明 太陽 少湯 少氣多與 多氣多如 少血多素

其或處冒凡家别生異或文宣技法而明治人 安胎人法谊各按月依廷視其氣血虚实而調人面无胎隨之夢

林聖司治胎產之病當從厥隆之經論之必犯胃氣及上二焦

謂し三禁不可 村小馬

利大便者則脈数已動于脾 我汗者如傷を下早、人就

利小便者則內立律液胃中枯燥

性八里静雨 是一切肥才煎牌油腻辛辣酸酸水果魚 繁孤兔鸽在人類即 制方人法是不犯三禁則荣衛自和而来热止矣皆醫者人絕墨人 ·其好婦早當絕去情致安養胎衣 版中く忠笑 無胎漏胎痛胎動下血子腫子痛等 证及枝產 逆生胎死 体,至直着 味道源面天 宜温西 不宜零

。州溪曰雅產 人婦皆是人九ヶ月內玉色謹致以致氣血虚故也

**本企工程** 此三事列女傅し文人

傳司古者婦人姓子 百不出 做言

教也在婦司不慎於 夜則全部請詩通正支則生子形容端正才已久多古所謂胎

三十時中两日半、二十分君須等,落紅滿堪是佳期、金水已時空產礼調宜以人夏副了、按其,住而行了,成不失其很少缺る。大人致來嗣必先視其婦了經豚調五如來調必必樂調了,往豚既 霍乱之時在費子 要妙在事 此盖月經方絕金水總生此時子宫正常乃里精結胎之候學合大和 人時也已此往期則子官因而不受胎矣然男女人分各有 樹頭樹處不見發 但解用花能結子 何愁丹桂一歲養

三日 力日 文會者成分 交會者成男 過此則不孕矣

人陰血後冬横氣来助精開要直後內陽外象一歌 而為了 至陽精後衛從氣未乗血前要精度外陽內最少而為男

。傳見不孝有三無後多太 古詩日皇官一身輕有子万夏足 竹法、更佩雄芙三西於任婦鬼左或佩置奶亦可~ 誠哉是言义夢嗣者宜深思之無意 三法皆該不可輕忽

## 脉弁

。脈経口婦人三部脉浮沈正等按人無絕者妊娠也 又一右手修大為子 又法之脉八方偏大为 婦好初時才微小呼吸五至至三月而尺数也 好娘四月麻人在疾為一里,與疾為生二子 豚重手按之不散但疾不情者五月や 情疾重學按文散者胎已三月也 一右手将大為子一左右俱一件失復生二岁 左偏大為男~ 左右又俱太生二男

升始例 又法婦 好六七月豚八次知者死母紧者為 人懷娘麻者经而停沒版痛引腰眷為欲生也 人欲至其豚賣經半夜覚漏白中即生也

。冊後日婦人無子者多由血少不是抵精 俗醫悉謂子官度冷後以手热人茶煎熬冷府血氣停騰不絕種

大能 鎮物造化自然,病偏乃谓成冷傷於子藏悉得病情者也作為意又目怎然傷情为大便動亦乞隨船猶八人物其故。 臨股乃血氣 唐模不是菜養貼不而自隨耳稱八般者則以隨之也。 瘦怯 肥盛 或服又者不知文性至热一一分非則到毒一各将誰執 /驅脂痛過到塞子宫宜行便婦疾中南門衛风光考不或人類 子宫乾沒宜滋後養血四物村香附黃芩~人類

大格属八九二者又當視其輕重而此了

婦有船即墮其脉た大鱼方重取則潘乃血也以其妙年子 得保全而生 補中氣便血自果濃煎白木湯洞苓末一不服未至三四四

不的飲字成了後胎氣不安或 版微痛或腰间作疼或飲食之進 谷参 等 條本 陳経 国服或至五六个月常服殺貼甚好 Ħ 紫龍谷三 白木 帰 白乡

安胎兒 白木 修奉 神越炒谷等了右细末九服清米陽下盖 右對作一服加生姜煎服

本茶乃安胎之聖也俗必本為寒而不用及智温热藥能 養胎外不知胎孕宜情热養血循經而不支行乃臣養胎

。胎漏、胃有胎而漏下也属氣度有热血物和膠珠香附分黑。胎動者自火遍動胎逆上作喘急用條举香附之類縮沙安胎以其止痛汀氣故也非分为用內茶必取細挺沈妄者用了

又方治 胎漏下與 本本婦人精味白水煎 條本立不 右细末交湯调服 白木一两 縮炒

觸動胎本痛不可思及下血者甚少 砂仁 五的多少 远版諸痛九经情偶有所傷版痛不安或 後萬隆下重物所應 和及君妙去沒取行為宗热酒調服不飲酒者未飲艾湯塩 砂仁

九妊娠二三ヶ月忽心版方痛不安用 湯皆可如覚胎中热其胎即姿 葱白不 右為對煎服 净系 豚が一 する二

好城四五丁月忽心版污痛 右為宋一撮許而調服 上一ケ炒全黒 塩一名烧食赤

好城心版大清氣飲絕者 治妊娠腰脚腫痛 苓 芳帰苓朴名雨 姜甘裕古 三不考度研 右對愈温服

右對煎温服

。胎腫習有能或通身一浮腫者是也属湿多施士合外未光過其人等可

一方以不九服一口八座人是根四門方有多而感心阻其飲食者是也多後疾治二院人類

·子煩妊娠苦煩闷不多又口心煩热闷潤了子煩 · 終橋散治妊娠三月內思阻吐達不食或心虚煩闷, 麦門 白本 朴美利 对状络 右對人是等於如過服或加終一不 麦门苓 福红茶品

犀角散拍子原 知名 犀屑地骨 惟本 右對前入分應服 麦门

右對作一服煎入分便服

·木通散治妊娠身体浮腫四肢脹急尿不利潤入子腫 澤寫散治妊娠氣难身体肠肠厚膻喘急氣侵尿法不到,習人 汉 森 殼般好無通 養台等分 右到加生姜煎温服

白不敢治好婦面目麼以肢体腫脹名曰子腫、不一一生美及 條本名半不 通 杂香茅丁月椿學異色意者為棒四爾門輕易既轉復即臭春趣通 杂香茅 紫檀華兼各一木香 町名三 枳壳炒 抵 苓船丰 右對人生美煎温服

白乡 陳皮 紫箍 帰る去子 奏 耳音三子。紫箍飲治胎氣不知後上心版帳備疼痛谓了子题 指此方、用茯苓多季白魚木 大阪 芎

陳皮

右為京去服二不米飲調下

右對於生姜三片葱白力華煎服

右細木每服二不麦门房调下。恐滑石太重而滑船若暗儿滑 尽 打 甘含五不 人 芎 含一两。安荣散治妊娠小便战少逐成淋避智人子肤、麦门、通中 可用六七ヶ月已前不可輕用去此味的栀子篇蓄最稳

。菱子散治子林小版疼痛胎動不安 防己散治妊娠中八口禁四肢难直角写及張 赤夜 赤多 帰谷華 右對加生美葱白煎温服 冬葵炒 防己分不

紫花草 智能 系養多 五味子 桔天門冬飲好娘外處瓜寒之敢不已谓了子歌白了 **沸定去豆煎藥末擀闹口港了稍醒再灌有郊** 右割作一服敢敢血者加阿膠半不 右細末別用黑豆一合炒進黑投好酒中 桔梗谷半

。丹溪冬木飲的好站的山物加冬水 半福时, 血少氣多則惟氣弱而不正孝、改為有飲血少則胎弱氣多異宅龍人患了西手脉似酒重按似珍尤稍和早回此得了憂悲邁為 百合散治妊娠咳嗽心煩不食 丹溪日轉胞と註胎婦く八 轉度不通耳胎若举起若於其中胞系自然水道自利 枯毒产桑谷一才年女若不右到或人盛半起再敢三件温服 專方 日宿利菜鲜有應助 思胞為胎が膨轉在一边眼系 唐明季 者庸有之 百合 紫花茸 右加生等煎形

陸被言福食中焦入情而過則抱知亦避而就下为以上藥与服殖 实後治教人亦动 指揮唯中四出藥付後少項氣定又是一次平正然至八郎

香附 膠炒 茯神 白本 人 中寄生散治妊娠下血不正的動不安、 人日名半京 右到作一服加生姜煎温服 桑寄生帰續新 萝

不首人事間之少有 於 衛 独 酸专 为 五加台八十。教羊角散的妊娠中沉頭項強直筋脉華急語於疼種或 發福 凡帰芳茯神 古台里 本香 中台三

。好贩傷寒音節疼痛也甚不急治即落胎 荣 善 · 节 箱散治妊娠外風瓜寒軍身壮热頭目眩運 白芍 大青八年施四年八年落白十里華 麦門陣 高路中一右到在墨茶的就温服 右到加生姜煎服 右對煎服 石首名六

·臨月用以養船方澤芳本陈本香附在一世半不甘 催生散 丹溪東胎九至七八个月内服了 本 於之為故 本四 苓 京 治児在版中叫器用多年空屋下風心中土一塚令好婦、陰了 始妊娠歌見紅 帰 治妊娠傷寒 治妊娠咳嗽 書多甘 持 戶本 立味 阿膠炒各二 打谷二 桔焙三丁 右到加生姜水光煎入白蜜少許煎温服 陳 三两不見火 すず 右對前調益礼散一不服度者加人参七かり 芷 炒意 百十霜 白滑石治,右細未等帰煎湯調下 又方用黃連三五不濃煎汗時中下自少 右對加生養慈白煎服 白木 葵苓 各等小前至上炒食香 供不前 帰住人門 紫花 麦门谷干 桑白蜜妥 古炒去皮杯 右為细末丸白湯下 熟地 天门 麦门 右到煎服 紫花谷半 桑白曼 右到加生姜煎服 生地省六

建産しますりました。 遊前四八人本有回分ヶ月不正該総表 雅座多見於八届 贵奉養人婦 古方瘦胎飲本為湖陽公主設盖以其奉養写而氣矣故 以人就其氣非至病也 紅道等及馬當夏俱已陷船好人打是臨產用以催生煮食動 其貧贱者未之有也

理作餅子貼腳 詩甲 四三萬七股衣家 催生如聖散用黃蜀養子炒細木本服二不热酒调下或傷亦可 或以蜀養花焙煎也問調下一不亦却 细研如洗入麝香 裡作彈光騎下貼 便更子安使分聚裡作餅子貼腳 詩中 巴三萬七股衣裳 黃葵子炒百餘粒 若選臨危難產時 研城府調済君急 免得全家俱哭戶

奪命丹治胞衣不下盖 児、初生悪血流入衣中衣為血脹故 方治胞衣不下 電青和前樂末為九如桐子大多服立七九温順下·干添紅冬等類如 右細末用米醋一年大黃末 不下便史街上追心即死急服此弊,黑附子地手 黄葵子籽 牛膝二不 帰一不幸 通不 右細末用米醋一外大黃末一两白煮成 右前連進数服立下 滑罪

。飲食禁忌 。自妊娠初得以至臨月藥石禁忌飲 半夏南星与通中、醒表于美蟹田心,羽砂干路黄桃仁 三稜代赭芜花麝兰大戟蛇蛇茭雌雄、牙硝芒硝牡丹桂、槐它牽牛皂前回 食羊肝食子多尼難 節鲤同難子食拿生府飲倉 雞肉合糯未食食子生寸白 玩班水蛭及宝串 乌頭附少与天雄、野首易水银并巴豆 牛勝意法連誤奶 食幣肉多少項短縮頭 食鬼肉冬子飲唇 食大肉食子無声 地勝茅根莫用好

勿劳乃追傷使肾氣不是子必解顧不合衣如太過 心有大聲子必颠狗 勿妄服湯藥 豆情合養菜食店船食產與飲酒等多強无耻 食如太飽若脾胃不和荣衛虚損子学職瘦多病或人或人 多之飲酒貨 食諸般菌生子聲凡而太 在内国豆情食多生在卯班息 **鸭子与桑椹门食多倒生心寒** 食姜子今多指 勿举重登高沙陵 鲜魚同田難食多清症 勿多縣即須時之少步動和血財 勿妄針灸 食在此今子患在日 鳅鳝鱼鲱魚雞產 食螃鄉横生 食次旅消胎気 食水浆今地産

臨產順知

懷好十月已備陰陽氣足急此所版陣痛胎子偏陷時间重

臨月不可洗頭以免横生逆產

如八熟蒂歷栗熟自落之類 版教道從道樣水林下其児遂生此乃正產若當生自有了時

九臨産垣状年高有職穩學及純蓮婦人三四人扶持一應 外来闲雜之人丧服穢濁之婦預回杜绝勿全虧犯胎氣

則氣は氣快則上焦阁下焦脹氣乃不行以致維產如犯之神空現之條称後思神多方映味煤料產婦軍之恐怖大恐用威備足方覚版痛不可驚動太早早則举家產的下盆心脏產房中不得宜腳宜紧閉门戶静以待生致產不利產後各氣犯児亦主傷害 急宜服紫禪飲以寬其氣

一月前忽然版痛如歌便産却又至産者名曰試月下 臨月忽然版痛或作或止或一日二三日胎水已来放痛不家名是素雅急宜 耶繁 籍食以了了了了

不问的水来与不来俱不妨夏祖當實心惟時若果當産時腰 版痛極不己較道從道眼中火出其時便 產產 宣有或痛

則使物而立行得又行人初党版痛而腰不甚痛者未產也且扶行熟悉若行不得 不痛故産不産く 作那人多於的行乱做打了性食工可慎哉

世人不徹但見版痛節修作便謂生產坐獎殊狂者不能時至 便言誠該水武水係胞漿先破八人産户以致産门狭小脏脹乾後

产少初党教生便情力調養不可妄用力观方轉使用力一温具到生门已被逐闰又轉又是一年一胎也无力決至,雖產,好產人時在安甚痛不肯舒伸行動回執曲瞭眠職,胎之傳動 也譬如各三周時候未至用为何益 令見錯路以致横遂必待到産門用力一逼即生此所當用力

本產人先或煩渴飲飲水只可与清米飲 產好如夏前進軟的男子令飢婦逐至力不否食硬飯人類九產好如夏心中憤闷白蜜一些温水調服

八如用蜀葵子等破血~藥逐去感如児得路而生故 日 便當服催生藥學緊、夫胞類者本胞內養児了水也 九產婦胞漿未下但當稳守無粉胞漿既破二時後不生 頭達慢發下即血未成塞道路今子無路可通故难產 児既排,胞其水既下胎隨水而下則為易坐 胎之 鱼力傳 產天催生行法是野道士术食味利人設有的益哉九五可服催生行水况血俱寒即凝血一凝則胎体而及致难

三若替停劳力人久成冷至虚人子宫和血凝冷而難產片膝 四門犯思氣心煩燥內難產者,衛 辰砂乳香青女如人類落柱五積散煩氣散人類了 二者見水血光下子道就沒不三下者的猪脂曲密酒落白葵子的榆沒類一人多用情刊起往人茶如兔腿 筆頭灰 好子地跟了類是

催生藥也

夫産育之雅者皆四産婦不曾預闻講說生育.通理臨夏·

·一方治横逆不烦于死版中用·伏随肝 奏法治難產及胞衣不下急於產好右脚小指尖頭奏三十大年產 是故有一樣生者則 恒建児即在又可急接了一件以临摩必版上則正生矣輕,送入,児侵痛發的一维即順生了 美或児脚先下急以 足老露者用细针利児手是空二分,深三四刺了以遊逢,其上 當所版疼痛人初児身後指而未順用力一遍逐致核逆差事 坐產者則 老露其一 此時用万太早く過 细末二二不過順調下其

三千八中指按児肩下其臍等原作児身正項產母用力一送電路幹住児肩子已下沿法急食產好仰即輕上推児向上作了一般產,児身已順門戶便正完已點頂面不完正此回児與四指肚等以,更養了百分十多 児即下生 九児,身向未順生路,未正在母用力一逼冷児偏生或九腿或右

児頭戴王而出甚致電心く红土人

手正其頭用另一遍即下 嘉頂非頂也 腿或聲或左右,額角虽児身已逼產門而不己下但以見已 治法食產母仰身看些人輕、推兒也去以

若又頭人後骨偏在較道児則露額看生人以绵衣灸令 温表手急於較道外傍輕上推児頭食正然後用了一送兒 即下生

抬盤肠產法 水温润其腸食產如仰即且以言語实慰其心却用好米醋 臨產則子賜先出甚可發恐治法必益盛,温

丰意和打沒水七子忽噪産女面或背則打領事而以多 八八年八年三年三統勝則尽収矣用 冬 在帰传 等大利

又凌急以草麻子去般研细點產中顯頂上即收 加外際八人類以外奉之未有不安者也

桂名三路四 榆皮四 右到用火丸朱方沿座雅教日子死版中不出母氣欽絕 右到用水九年前取三年分三服 聖六两

。冊溪活套 一方治子死版中还本 用黄指牛屎玉拘多少连安版上立出 一名以牛屎炒令大热人職半盡裏青布於母脈上下尉ぞく立下 傾飲即下一方。無前沒有天花彩四

根金銀 如版中煩闷口苦飲食不同月数多少者及如水條茶館九婦人船前諸疾只須四物陽為主治看部加機調治 如立方月後胎動不安或逆槍通心者就應及縮水本数产

**时世茅根地输桑寄** 如五六ヶ月前華故下血或因夏下血谓人偏胎本方,加、本本

凡差等某 如處冒凡寒頭痛發热或体痛本方合小常胡或更如如花 如七八ヶ月前後面目及四肢溶腫者方加塔伙小本於極外时奏

如二三万月内呕吐思心不納飲食谓人思阻本方去地加陈半縮

如无敌版痛以利情水或發热胎動不安本方加水苓猪 本養養芽神趣或時有白門白季本方如葵陈杜奶竟骨半米

碗和匀用銅號慢火煎二二帶掠去你沒白情石末一两重。祖傳經發抄方治雅產煙凝 胞乾胎不得下用香油蜂蜜各一次 訶縮趣美人類 産後篇 攬与領服外"以油蜜於母版騎上下產了人立產

十月教是血氣完全、形神俱備忽如多覚自己用了 排為在天班娘人婦子在版中如一部流通全類提水滋養、流清球車端火有不須則身色矣 經旦息不運則抗餓窮一毫不續則弯場判所谓氣血用

·夫胎九壮健者胞既抑即隨發而下致易產也,胞衣路而出既出胞外每子分縣 呼吸殊息

其田弱者轉頭運慢胞漿既乾污血未塞道路凝停是以核

。若腰版未甚痛疑水少淋煙而下名為試髮突非胞內真疑 逐去感血使子路通畅而无难産人患豈可神手以持繁哉見将生人除胞漿既下瀚時尚未分免便當榜惶該計用某生逆産子死版中,産母人令死在與更可不畏守 胎太早多致核逆不煩切頂謹慎 也且宜寬心寺侍切不可輕易使冷稳婆接取產母用为通 是故催生人东即劳局益母冬葵人類皆使人逐去污無之

其或先見手尽不煩者額偏露者但當学輕撥受待 其自下豆人

若夫雖產人帰皆是産前恣飲為致非独难產且魚產害者,有取下肝魚而產母隨時須食者可不謹与不可食和率人婦摘取常見有擀破尿將致終身人者分免人後胞衣本下者稱為可懼宜多方用一藥逐下甚 後諸疾皆由是而生事或有下寒乍热似症 非流或大

巴上諸部若非西露未尽即是常傷血氣大度八部 癱右廣角 写及張或妄言見思心神惶惑耳目口 專力 热頭疼体痛如傷寒状或卒中口噤如疼 如痼,或无

冊溪口九產前當情热養血為至,

產後宜大神氣血為要鱼有雜部以末治人吃万世易 く確論や

热変证多端醫者宣情心診案脈張以扶危極急至可有且 雄然 残難→抵称難消人物 離釋太早或原治身物為胃心湿人 皆,已恵寒 發

妄治以大物人人天年中

。脉維目新產婦人有三病 二者病對冒 三者犬便雞 一者病疼

解必大行出以血虚下原孤陽上出故但頭行出所以產婦善 養大便及坚但頭行出所以然者血虚而死之而必冒之 家飲 師見律液胃婦故大便维產婦爵員其脈微弱吃不已 者此為胃恐氣妄兼氣易主人 坚者吧不已食也小衛胡多了病解已食七八日而更發热 汗出者一立度血虚陽氣独盛或當汗出度陽乃復所以

· 一冊後見産後五可斤下村後見産後主人神気血為主急有難感以来以下大便跌陽脈做完再倍其人發热百肺煩躁。語言不食、好便跌陽脈做完再倍其人發热百肺煩躁。語言不食、婦人産後七八日無太陽蘇脈股坚痛此為無路不反而由不

丹溪日一產後麻供数一年死 恐非至當可住人格的述於此与賢者去議而存状人可以 叔和以什果的傷寒は用果熟以時間寺末致退産後人热

了今見,在後宣无,除洪数而生者 又曰產前脈當洪数既產而洪数如故豈得不死此亦大緊言

开论的

或文大抵而用于姜何也山此热非有餘人形热方陰虚生内热耳。在後補虚用冬水遊陳帰 芳多可如發热性則如洪茶後後 ·母後日產後當大補氣血為至其有雜輕以末治了 盖于美三人肺外利肺气又巨人肝小列象末生血然少多一种 陰禁回用で此造化く炒非天下、至神其熟に与於此哉

在後後於感寒或口眼至針等該管是血氣度甚篇次補氣血為全指 羊豚不足人 補氣茶多於補血素 神血菜 多於神氣茶

切不可用小續令表散人利

產後歷寒發热版痛者當去歷與若豚不衛者非歷知之 西露不尽小肢作痛名 児枕痛用五民脂香附為不醋糊之甚者

。治血刺痛用當帰乃和血く法 以船嘴納產婦事中即甦 加留火產行本陳前湯下氣度者四周升湯下 着月積血而刺痛者宜。北仁紅七八血在上帰頭 後血量用非無何切盛大有●嘴瓶中以滚醋減之急封瓶口

情观散治産後血運客不知人 學蘭 冬船一前不四两分安神人表門冬陽下則乐何安神儿縣一院出地的名时了东 血運自氣血俱虚疾火災上作量三陳導疾随氣血加枝茶

又用秤槌及磚石燒红投醋中華了良法也

**甘多公芋**而 更用添點烧烟黃冬類置醋炭更服此藥 右細末多服二不温商人重便調下

·愈凡楊治彦 右细本を服三不豆林酒調下童便柔可。愈凡楊治産後中凡山噤牙與緊急手足疾用了及張 大黑豆炒焦找酒中 右细本和服三不豆林酒調下童便亦可。 豆件面 朝

。産後乳什不通用通中不通瞿 蛛枯花ろ翹叶天花 表皮 新產後不可用多樂以其酸寒已伐發生了氣也

產後泄泻用陳本苓 芎 順 芍 苓 情石 美耳敢眼立如方意所 煎细以飲之更摩乳房

·九乳分小水短少即是病生须服末調治盖児飲好記分本児安 有選按二物告不可缺

·有産婦自収生者不謹摘破尿脬而致林瀝不禁自肌肉 · 極 恐稍 運亦遊成功也大利 煎了極飢飲了一月而安盖氣血源長其將即 完尚可補其豚鬼甚 奏本為君 夢帰為臣張陈遊奏為死 防患未形治く善也

·冬帰散治産後去血已多血度則限厚度虚生内於食心煩短馬 自行頭痛 熟地 帰身冬桂夷 白多炒各一分

右细切作一服入,女兼生姜煎服

三仙陽治產後失血已多腰痛身极自行、帰身不 右對作一眼加生姜煎温眼 右细末多服二不 彭米

或一量便一調下 桂 玄明 名等分

·済陰陽治産後陰磨發热或日间了桑 發寒热的 ·盖凡湯治産後屋汗不少 芭云木 凡熟地 夏甘 各半不 牡蛎煅料

帰 芳 选 朱谷等小 右對意温服

我地 香附童便设苗 耳矣 陳。正即散站產後通身停煙及擔人大病後脾氣磨弱中滿肢脹等病 成水今人面目四肢厚腫物不可用令水泄利之來是讀重虚其處。調經散的產後聽度移蓋敗血素度得積在於流性肌具在壞 多致大立此樂事る 射香 半分另研 右细京姜汁温順童便和調服 沒不 現所 桂多 局各

。旋覆花湯治產後處冒瓜寒咳喘度壅坐即至去 七环散泊産後不許 卷 葛 芎 熟地各一 細石等多细末多脲二不灯中不通湯調服 麻黄 右等分加生姜大枣煎温服 九五不 古 杂 茯苓 甘来 旋半 荊 右细末活奇湯洞下 赤芍

養血九治產後感血不散發热版痛及思露不尽解版坚服竟 出婦女經候不到赤白爷下腹股疼痛 壮 桂 延胡 炒各三两 帰赤为各四两

治産後医院理医产子宮脱下し 外 半不 右细末煉塞丸如梧子太安服三十九或八温順任下 右對煎温服未取再服 飯白菇 白芍

婦人乳汁不通有二種有 血气虚弱乳汁絕少 血氣壅盛乳脉降而至行

新產一句不可用生的藥以其酸多能收發生 盛者行人通中属芦土瓜根之類 屋者補く鐘乳猪蹄舺魚人類

如口湯加立味麦門 自汗多者用言倍塞矣英英分用茯苓 茂四物湯為補唐く要藥以西易為是也 如氣度者本方加冷苓甘發热加干美

產後有惡血不去發寒热成凝疫者山物加稜蔽乳沒走红 中水煎入少米醋服或三物為末醋汤調服酸以投入了美心新產子官未致作痛名人鬼地痛一醋炒多藥要数时 西露不尽作痛血物傷煎調香附五层脂末服甚者如素仁花 如服痛者非為樂不可坐新産亦可用但循炒

五灵香附干路く類

産後子腸不収入物加外风頂以同炒芝豆為君 產後通身浮腫四物加乳從桂通大阪良姜血竭按柳 產後沒痛一物加葉本防风 產後月餘經血淋歷不正血物加花外調血余灰形 產後服痛不息四物如馬茶香附陳桂良姜童便知職煎服 下八口眼至 斜入物加附子莉芥少加瓜卷煎服

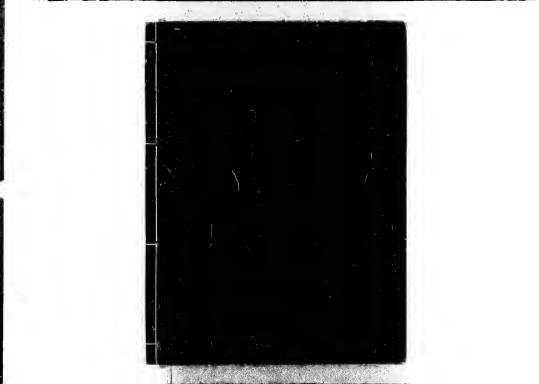





か細辛夫麻附子 参表 東南子 神九用 胍爪寒

小児

柳以為於為住吏是於

明 年元年前為更然 日本元年



門果煩渴難禁面果唇青 直身飲 下莫存 肚大青筍俱座作

急慢蟹風年

在日清八柳班守属肝本 支小児八成已前四代汤、盖其真 旺心火已炎故肺金受制而无以早本故,明不常本 关就保養八衣在家 明不調外於 不足也

当く供的 ÿ 數人院以致面青口禁或声 柳やし利

身热面赤列飲口鼻中我热二便支赤惶之不禁 出热甚則生疾と盛則生元佛登回而發手

宜用 军者尽益 大笑写 鞭 犯罪 邓凡 右等公宜用 军者尽益 大笑写 鞭 犯罪 邓凡 右等公司用 刘繁忠 天皇董州朝郭 青黛裕 黑星羽末五 成致吐得 節此惟人 张楊调下

不可其在自不萬不知如辛春 放食を取

九陽し紅神上屋を → 海後し就心候実施

便繁星度家家然处學 张為一進而治以人多 矣

伸地白多煎傷、辰砂 热肠皮热或寒水血素脾土

育るで連り計 呼心府面

山茱 日辰(る龍)を

相勝故也更看所發時

手 足動指口流热經頭筋急此肝不太旺富

最信言充定信を選用の術子後

山京 仅 特异 白茯苓和 右细果蜜丸熟水化下

1

我調技惟務始息

右細末煉蜜丸落時場下

宋 云 輕粉已

@此個并 右细京飯九如麻

中經勝則總世

也知是傷食富

寒水石谷羊品 生甘中「ネチ 少服益美散食後以 傷無方有於 温水とうがし也不能食乳多般円化器 五路放舟波川・社 正乳不循

也皆當下白餅子主人 服益英数食 美世下後野る

肠痛治例 石细末切水煎服食少者如本 紫蘋梗 干苦 陳

的食所傷陳青木神曲奏芽有寒和養子

大便殿臭積甚百餅す

出積面城中沙西は自出 發痛有時里本性胃寒故虫動而 衛配各員 白九二八十 丁字虫歌主る

利去處及取白及納口课煎汁

四人用人本 英連其件 日本 分兼行 り調林乳を見れる

白号人参五些

史有日白晴多面晚白也煙者多秋 中四君公四物有私

及以白飲末付人

不發去的

東水石 府枯攀就付 右细末未醋調付

以通聖敬尚祥作大黄別且尚妙共名宗拜以而祥始記事服

外以炭炭红人水

彻用冷菜及下

魔了

小児口常 里古木台乃古下生古也 一方子經明滿萬末行古上 用三稜釘打台下紫脈刺之出思血即愈 古及两階名動口意用愛經指頭照片不被中全海及城 堪接以看 紅車 種城或紅丹 全白 竟能此少共學形

具相细辛如末,付冬 地蘇即 生人東神石下多有

一方用楊本枝焼が刀上出座付く

一九 置れ立倍子内 城造木付く 黄丹市 零 連枝烧存性 共宋行了

小児府凡禄日国府新信成或來在他中逐成将及發热而手 亦是金頭蜈蚣来 瞿麦申不 蝸稍写 右京等管政人等中的唆唆叫声可以使用降奇行词很不

## 程珍年治例

·夫小児痘疹く証最為酷疾不見経口諸痛痒瘡昏傷心尽

若初發使作腰痛見無則常點 似れ食门遇 敷丸本過热事流作い年別産事目入る 出代心肝神師 と同元生る 有多死 盖妻民間於肾間而不 亦皆由留行 有為言

大在痘瘡人法多用里於胖肺二經五一時主及九 死ねせ 致越故平 载成有石样九大下 其為証人五五新洋一五五管不怕伏也 法坐给老 十九一二

白痘愈發於則因陽明胃死 脾土一個冒无隨鴨澳无陷伏人急

全直詳 能以 内表度



項文耳 战情!

不色出而及人由是 土不

府夫 内朱俊表金

热氣有所供而出 人名无热则詹又不已發也

女用盘作

人學致喜敬

**家是出班之供宜外** 有可力

及区変表

野蛇治生活丁

人痘疹用某自有樣度三便至可不 以當時金白色如豆般者盖田初起時多飲水其舊五奇名四倒唇 若一,秘练目出声吸肌由整黑。 不好宜服实表了茶及消息二便何如 大人小便抄宣判沿便小便非依大連超揚甘 大便秘宣到大便大便秘结內項外热者小 九元後教送者大便英黑色其 四則勝胃壅過除絕序

陷入者和外四聖散 致氏云黒 尚青紫者 百样九下くる黒 慎勿下余知其所下者隆 常己果乃可用金八散な 身然民保飲飲水者可停 入以胡花 其序帳衣被俸以石

**居後温即則用不養奉等人** 脱之行也,水穀不盾或來或者為 百朴并各城半為好

朱热二縣施治與人多矣 1数冬大寒為回私鮮。 本者散興功敢, 殊不知彼立方、時

上四外傷爪塞 一四内度但体

/辛散初済く州一二瓜如而明く使姓 五程意提事排冊了以如不得起發致我自 一切勿治,利如二服後納而不至者亦不可多 一手外放在子能仗及白色者皆貪然

接像成べる方

素問後治人法文代之热目热用

你弱悉列內經為机諸痛厚意為母為之大之治以正陳 柳明尚声忧而死

知権く治也故後 殿高用而不敢用 而出

撰宿 金直

を建

一颗脈十奇数

香情凡湯凡 馬完鈴 九如明椒冬三万以下見 右到煎或细末陽形 後時上是 村外行吉縣

石细末滴水温 散蓝。

紅紅作

ナをせんじこ

病應宋 では で田教育

to

異功敢 本澤 桂 本茶陳补人幾丁 右到加生姜大幸煎服 附子なる

足脏熟四縣行大便抄後係湯電上气急 脉洪数 三陽紅的 **珍一教便客如養檀布或如雜鄉者合清表直生** ·快清便自調知其在表當做 發信 是 放外城爪灰 問身不大松三便你是根蓋於四天黃放湯下甘宜 珍春夜為頂當私傷之時之 (野直犀角地英湯 不麻 馬根湯 凡散

右细志量児大小家楊詢服 松衣 微唱得致飲水直做下之當帰九外以英柘 及暑机正城通常大数城尚人使实宜甘存飲 甘台丰西 果女 生地 特 赤马各等 # BAK

柘書 石细京以生芝蘇油銅後耳 十三食倉不至面沒有亦 选 右ノの支柱 化磨疲打材 敷地往 東豆馬 批把索妥或 殺 数好

無由 敢送冷或自利係太陰脾經 極虚脹 也不以是正我不是宣士 以上七起不宜服寒藥 冀青色 面晚白 匹乳食 目睛音

芎帰湯 帰 心心主血血不足則致 治く方は 以平為期方 ちゃき 坐水煎服

若热樂太海/ 實則陷伏倒感 石壁 胡氏早见 亦不可任非常之祭 里宜温凉

三豆湯 仁都楊父曰法恐不可縣法宜輕鮮く 立陽 書豆 太黑豆 蒙豆名一個天時不正御確在詹盛教宜 又成四此く種豆值天時電線則易 一豆湯 油飲力 中可以

白多本升馬台 好見前余

四飲子 真麻油一升逐百飲冬水不出

右海

伊用水分煮熟逐日室心住意食置飲付十月水 出

**佑血散和防凡陽** 右细末多服一不温水洞下止痛的調心致 右以水半炸 右到前温品

第中傷、治詹出不快及文使自到 紫本芬 不绝甘料煎百沸服之

超起炒灰色 右到煎温服 上起發宣散寒温表冬 年

X

四本可

四型散 各在前余

\*

中本在

代俗名

冬戰湖乱服服煩竭熟急吃牙者

/以防其餘

四不以不得!

香亦佳 库根

察黑色唱唱不言

开陰陽二郎 頭過見於阿記飲水 赤疹属陽遇情凉而消 **气促世鴻陽** 

二毒无流行太信即經則重奏四肢手脫膝膀府底宜消動飲育瘡後餘妻 白疹属陰遇温城而被

必勝書と馬出克井什衛青脂石豪右三味熟為青途腹处 外付回膳賣消毒飲方在前条

一套气流入大肠则便腹血或下肠垢大便秘結宜 犀角地英傷 府事人服宜次明散機雲散

撥雪散 差 凡 祭 甘读谷 石到煎食後即時服引者如果次明散 中次明 赤弓 天花粉 甘語 食後茶清下 次明散 十次明 品藏海鄉情理勢奏牌次九一切發成初火人物 乃并付茶清或菊七首放陽調路住 甘語

祖傳松方九座後不向壅毒發於何經初起红於時却用點 以油入腸內須史即通真良法也

錢穴□肝凡心火=序吏争而致穑 張喚口塵去気吶测出快蓋與随气行氣逆則血停 及喚口塵去気吶测出快蓋與随气行氣逆則血停 正成指遊点、塵慮亦時氣<一擲一人受正傳染其餘.

义旦痘疹来形而先指大忌冰巡盖瘡属心心主血心寒則血 至己行應 飲五 五不可得切須情 人推治發推平肝利小便切在

角楊氏見 小然當解毒宜消飲面聖故

伏倒屬黑陷 証 麦職 课得肾

个換金正气散 証外歐心來所致人各直五楊節城府其戶推出 既乳食所傷內 繁大便自利理中可也 朴藿 九班遇宜調解散或四君子湯和 春宜不梅金正气散如节苗风 蒼木 降 各半元

血療出太盛表度維高和衣養常沒看 煎服

深取心中,白者為末中一 最後も

如胎已五月則立 程飲或詹桐蜜十年 發症 宣 本 右到作一服水一盖放至一五种 十人属俱不必甘 白与 14

作為人际本多湯方香暖箱 用磁落放落荷葉解定熟至八个去租仍

右割作一服人对中七葉松米一根在食

之助腹連和成光衛婦



